楊 訥 李曉明 編

文淵 閣

四

庫全書補

遺

集部·第十冊

北京圖書館出版社

## =+

總集類

(續二)

明文海

風而心資之于今且五十年似概乎有聞馬昔我師尼益余自少好玄玄之理海內名公山澤逸流往往承下

子其猶龍耶龍剛德也飛潛見躍歸之無倪以桑用剛 老介南宫仲子得侍柱下先生備問玄道嘆曰吾見老 不用用天下夫子他日讃乾龍無首曰剛德不可

天下此守黑守此伯陽先生之教晚而張易乃知其

明文海

負必有機有智乃建勝場於此世湯武所以健其洪桓名才名身自自肯是在不足無能無争争之而不甘其 者哉吁亦做矣益當博覽區中萬萬品流總不之能無 文所以陰陽其名利管商申韓儀泰所以指弄人羣得 欲有欲矣鳥能常足有不足烏能無争争之而不甘 属尼山尼山所以心屈柱下宣晚近耳目之間可庶我 曰我無欲而民自正民盡無機聖人曰我無為而民自 也昔者春鴻之代宇壤宴清太樸不琢民盡無欲聖 化此義此言此世界堯舜以下猶然歸之柱下所以策

光内照獨見本真昨日之事去矣今宵亦何所留昨年 灼曾有常在者乎日日起高量日日 之拙嗚呼玄玄之理决哉者哉其難言矣夫人若能回 驅耳一夕秋殿零落無在相啖相監終古安極此莊蒙所 之跡陳矣今歲亦何得住千古英雄豪華盡矣目前董 以感情而大呼醉夢之前曼倩所以嘻咦而微笑王侯 生視之彼人者蜂房蝸角小開門戶蛆嘬蠅争糞壤其 少須更雄長其一局夫非舉世所艷慕者哉以大人先 鋤筒菜人人囊珠

明文海

有三龄始隨大父館佑聖宫之東房其味問張真人始争先路險退後味長世亦鳥知余言之為玄哉自余十言甚易知天下莫能知玄在人間六處玲瓏田光即是 至其盡了時人方悔其晚舉一世有機有欲之人不乃 館余味問傳春山春山傳其高足弟子今為玄嚴玄門 玉人人貨垣屋以遺之妻孥妻孥不盡用也以之錮 藏左藏誰為守也旁人提之旁人之豪者擔签而有之 共成一大迷大拙大苦之歲乎亦可晒已柱下有言 左

火之口事と与

立流水溅溅蒿徑苔痕色色不殊我童時所見之真前後百年可謂久要已試觀草庵椽僅嵌風雨顏垣 敞衣舊碧與清風明月終始共此蕭條余亦東老青 嚴言之其于名場利網恐亦療狂呼醉之靈飲也抑青瑣之間夢境何有哉窈感今首事因弟姪之請與 布帽指是曩時一指大耳彼銅龍玉堂鳳池虎觀承明 軸而懸之一提尼山柱下之指令塵間過客少停覽而 明文海

於今為七葉余大夫傅至余子余姓與玄嚴師弟交者

四

月水攝風霆役使羣靈此道門本分事益前修之論不賢有司李劉張諸公當重而表勵之把握天地呼吸日 思馬玄嚴羽士静正恬雅有道者高韻足以紀律法典

及馬故不著

明文海卷一百七

大宴禮說程九思

象成之樂似但可施於宗廟似不可施於朝會何者施

欠己口真 公旨 凡劍竿木戲馬關難之屬然後謂之百戲必若宋朝會屬然後謂之百戲必若唐朝會用山車旱船尋撞走索 罷之就是也然承應隊舞尚名百戲夫 前代散樂心若 漢朝會用巴渝都盧漫行码極魚龍角紙海中思理之 魚躍于淵賓鴻翱翔即其名稍異三舞然疾徐俯仰大 用飲納透劍踏追踏路物腰筋斗弹九銳瓶藏挾踏索 門飛雜旋之屬然後謂之百越今採蓮隊子朝聖隊舞 明文海

於朝會則皇帝皆當避席今制朝會罷臨凍諸曲勿奏

會樂其樂音王隊至用婦奴五十九人毒星隊至用婦物之象此何說也且婦人女子安可造殿庭乃勝國朝义之象乃至塗菩薩之象乃至塗霸王之象乃至塗烏 孔雀明王之象乃至塗此沙龍王之象乃至塗飛天夜也夫殿陛何地也朝會何事也而勝國朝會樂乃至塗 頭或冠唐 帽或冠王女冠或鳳翹鶴氅偽歌舞媚於殿 奴五十九人禮樂隊至用婦奴五十九人或冠展角幞 率無不雅正告所以昭盛德象成功恐不得謂之百数 CITY TO LOT CO CO.

明文海

十口打起樂此皆何說藝祖亦英主就不意彼其治謀進其七日鳳迎樂其八日菩薩獻香其九日採雲仙其地經樂其四日佳人採牡丹其五日拂霓裳其六日採 亦用女弟子隊其一曰菩薩蠻其二曰感化樂其三曰 廷之上此何說也夫勝國思無道也至如宋朝會樂 初 樂猶不至聚媒隊妄之甚也令制朝會樂問以百截盖 乃今至是則人不治唐陳慶善水安大定上元聖壽諸

謂紀用雅樂恐調雅則於俸之意易揚禮嚴則臣主之

明文海

情弗治故採運之隊即假采散之詩為之百花之隊即 蠻獻寶之隊即從菁我所謂錫我百朋之詩為之禮 鞭 做伐木有臺之詩為之魚雅于淵之隊即做魚麗嘉魚 徳 勝之隊即做勢蕭所謂其德不 爽峰革冲冲之詩為 不今德之詩為之号當不與雲門成池相為出入然論言母之防內依幸止有臺所謂民之父母湛露所謂其 之詩為之賓鴻翱翔之隊即做鹿鳴桑扈之詩為之入 語歌之隊即做南山有臺所謂民之父母湛露所謂 之功臣慶賀之隊即做形弓之詩為之玩皆係 鼓腹

大心日日 在

明文海

殿陛則無不可請自今大然黎其二奏平定天下之舞之則不可若以人主所自致之成功泉為之樂令舞于詞樂以泉成舞祖考之樂于殿陛令子孫臣庶坐而視 他之舞九奏表正萬邦之舞皆仍信而我坊承應諸樂四奏撫安四方之舞六奏申書會同之舞八奏天命有 者以為其詞有一二微不雅刷者則其若悉為種正思 則盡易之以近事如今然大宴即収六七年間河道成

雨時若橋事登德星見猪力朝火落道上蠻死寺拜誅

至哉聖人之作樂也聖人見天也有中氣有中聲而吾 以嘉名似無不可若謂以近事為樂恐舞師入犀臣心 朝鮮復島冠窟丁改平緬旬捷為永應之樂而皆錫之 當避停於學臣弗便然高皇帝奏舞起臨豪諸曲時當 其時殿陛下諸臣何如也 人往往非不及即太過不能得中且聖人宣惟欲盡人 性其彌為然赞意必使雅潛動植之物性皆盡然後聖 聖人制樂裁成天地鳥歌魚龍昆蟲草木說聖九思

火之日東とい 凡賦有形質若天者喬者脂者膏者羸者羽者蘇者以欲以盡歌之性笛必象龍此欲以盡蘇之性盈天地間 之性琴瑟笙蕭必象鳳此欲以盡鳥之性改必象虎此 為稅敌此欲以盡木之性取具勉為笙簧此欲以盡外 轉為鎮為釋此欲以盡金之性取具木為痛管為笼輪 為容為損為在此欲以盡土之性取具金為鐘為錦為 屬於物不可以則而致於是乃一舉記之於樂取具土 性始盡而此飛潛動植其性既未必盡皆得中而又皆 明文海

為致被之中和律品以吹之擊之而天下鳥歡之性命不知此樂聖人豈能一一取之惟取之一鳳為簫一虎 鳴者若外骨內骨卻行仄行連行行如考工記所載 胆鳴者以注鳴者以旁鳴者以異鳴者以股鳴者以宵 白正惟取之一竹為管一勉為在一木為机被之中和 律吕以吹之擊之而天下州木之性命自正特水火有 就即聖樂所裁成亦号當未裁及水火哉且日月雲雷 形無質聖人無它奇策可視我成然八音非水人莫能

大三日東台等

明文海

扶掖元弊元氣即聖人亦豈不憂彗李飛流暈珥冠獨為殺或以其象繪於器此宣得已聖人亦欲借天道以 然一物吾業已被之律彼其音惡得不正及其一搏扮藻飾則已盡乎天聖人曰彼州木即無知彼鳥獸即塊 之金木土則己盡乎物而推其究又至以日月雲雷為 歌堂下舞則已盡乎人或取之鳥獸或取之州木或取 之足以妨我太和而一切欲以裁成施之今其樂堂上 佐天為政皆聖人所嚴事而及其作樂乃至以其象制 必太和故曰吾之心正則天地之心亦正吾之氣順則 氣無淫聲第恐人以戾氣淫聲相為感名即天地亦未 與萬物與我國交相渾融為一氣一聲者也天地無戾既有氣斯有聲吾東此氣天地萬物亦東此氣光之人地則是不為交相正之雅道乎哉夫盈天地問氣而已矣 護聖人又將曰彼地然無知者猶若是而又何况於人 以吹擊而出于鳥獸州木殘質者無不中官商而許 火之の重な母

明文海

氣氣正則音正音正則天地之和應之不然聖人設教 我夫樂最神而禮則游故樂記謂禮從地而樂從天何 以共象天以某象地而徒區區于此聲音象數之末為 天地之氣亦順此其機在於心而裁成輔相則亦在於 鐘用此終寸幾分某琴瑟經終十終終其律幾十終泰 何不但以樂水端於心乃必曰某編鐘磬發人幾寸某

土也皆可得而辨也及其既奏則絲竹金石合為一聲者方其陳樂於堂籍則鳳也殼則虎也惡則木也石則

州木鳥歌合為一物家之而其得其端辨之而其得其 此方愈足以成就聖人之仁况日月雲雷在天鳥獸魚而聖人亦不謂傷害惻隱者亦惟其并包者大而必如 言也益至琴瑟而忍於揉妆兒蟲之蠶於舞而忍於拔 之于樂放簫非真風也遂非真龍也故非真虎也猶可 地坐明州木鳥歌為一體而莫得其策於是一舉而以 摘北烏之程於靴鼓而忍於搏擊走飲之牛魚鼈之龜 然後知天下之最渾融者莫過於聲音聖人欲渾天

火己四軍公島

鼈昆蟲草木在地皆散在四方與聖人頗相隔越而聖

人乃借樂以一舉而盡水於堂上堂下使吾得時時與

天地萬物相為茂對相為感通是聖人此并包宇宙之 一念既以植為樂本又安得不仁腹天下令太和元氣

長在聖人宇宙問也哉

定律不必候氣說程九思

八寸三分奇太蘇則八寸夾鍾則七寸四分奇姑洗前史云候氣之法置十二律管黃鍾則九寸大日則

明文海

中以羅毅覆其上每歲十二月應律灰飛而他律灰室各從其方位斜埋地中令上與地平以設灰實管分無射則四寸八分竒應鍾則四寸六分竒於一密部財則六寸夷則則五寸五分帝南吕則五寸三 天氣上騰地氣下降孟春之月已天氣下降地氣上騰候氣記亦未當不是顧獨疑禮記月今言孟冬之月已 皆不飛 則七寸一分仲召則六寸五分奇群賓則六寸二分 火之の重とい

明文海

下之大勢西扎則處高東南則處下即撮土之區方寸在去地面皆然寸然分才可謂某律然寸然分也今天然分某作幾寸然分必無論地之高界地之燥濕而所 應未至時彼上騰下降者果屬何物宣氣應者一無而矣夫天地之氣如必應該管而得則當其節候未交氣 勝降者又一氣者耶此其可疑者一夫所謂某律發寸

月所應氣能在在去地面皆樂寸樂分耶夫水氣也之地固亦有此界而彼則高非可以一律例論者彼

榮拜則氣可知然亦有此未形而彼己谢何者地不同消長則氣可知然亦有此未落而彼己消草木氣也候 故也地有萬卑土有疏客即氣應亦宜有早晚先後安 陽漢志既云天子於前殿候氣則儿候氣必於長安洛分畧無短長也此其可疑者二西漢都長安東漢都洛 得此按月所應之氣東西南北皆恰好去地面發寸發 此候氣能毫髮不爽那此其可好者三夫造化既有升陽無疑此長安洛陽地安見其遂可為天地準則而於

明文海

果

條矣然則姑洗仲吕諸管又将安施耶此其可裁者此其可疑者四春分之後草木數樂或陽氣已出地必有降必如候氣之就是天地之氣獨有升而無降 夫仲吕乃四月之律而漢史謂仲吕其長凡六寸五 八篷有寺宣有時至四月其陽氣尚猶然在地去地 面

尚六寸五分有奇者那此其可疑者六岩陽氣當四月

尚去地六寸五分然則二月三月四月此發育萬物

何物耶此其可疑者七彼謂冬至之氣去地面九寸

心陽氣也夏至則除生凡夏至以後上升者心陰氣也 耶此其可疑者八夫冬至則陽生凡冬至以後上升者

とこの見となる

去地面六寸二分八隆者果除氣抑陽氣耶若夏至所八燈此必謂夏至之氣去地面六寸二分八燈不知此 此其可疑者九岩四月小满去地面六寸五分八糧者陽心有除今乃一歲十二月獨升陽不升陰有是理也 殺賓乃五月之律也今其說謂殺賓之管長六寸二分 為陽氣而五月夏至去地面六寸二分八釐者為陰氣 升為陽氣則自夏至以至大雪亦必皆陽氣天地間有

是此陰氣陽氣皆並在一區小滿即陽氣應時而至

月而遽觸六月之管以六月而遽飛七月之灰也即此月而遽觸六月之管以六月而遽飛七月之灰也即此 時陰縣生於何鄉陽縣散於何所將陰入陽中以來抑夏至即陰氣應時而至吾不知其往來何道其搏換何 面凡六寸二分而其它界濕地夏至所得氣亦但去地形高則得氣差不易宣有此高燥地夏至所得氣去地 律者欲殺賓飛灰意以下高燥之地為從室以避濕 其可疑者十夫芒種後即有濕有濕則灰濕不能飛候 陽入除中以去價二氣於并而其氣愈升不發於以 地

明文海

或不過五寸五六分是高燥地所得氣猶為殺賓而早濕地土疏潤氣易升者其去地面或不過六寸一二分面六寸二分那岩高燥地去地面六寸二分而其他早 寸即潛消入地終一歲之內陰氣陽氣終不得出地少分有奇則是陰氣去地四寸即潛消入地陽氣去地六 而應鍾之管長四寸四分六種其氣去地面循四寸六耶此其可疑者十一且應鍾己屬十月去冬至無幾矣 此所得氣己為林鍾夷則又安在為凝賓六寸二分

應是此氣如若有知己試之管皆不復入而必於未試中幾七管恐亦該飛令曰某月則某律該飛而他皆不即黃鐘大吕二管恐亦該飛林鍾管動即黃大太夾姑灰然氣來則混齊而至者必將騰竭而升矣太務管動 太蘇時黃鍾大吕之管必猶在未去也即使管武已去之管乃入耶夫候大吕時黃鍾之管必猶在未去也候 如其說氣去地八寸則太簇飛灰去地六寸則林鍾飛順將何以成升降而成造化耶此其可疑者十二即信 明文海

能候氣耶比其可疑者十四假使彼云在他便殿候猶遂深信以為固然夫候氣必土室漢殿廷必以之石豈漢志載天子常以日冬夏至躬御前殿權土灰候鍾律宋髙達之士乃亦遂信之耶此其可疑者十三世獨見 其穴孔必 禁以轉 孔皆不復入此必有土祭之乃可然則何不姑試令 相譬謂氣出則管虚若果此以武之孔即氣升而 相然臉耶此不過京房幽謬之說而沈 猶在穴孔在 即氣出矣沈括 乃以氣隨鍼 拈 其 到] 勿他 有

量

建章宫在城外有甘泉宫在甘泉縣此三宫所統领庭輔黃圖所載漢家宫闕罪在其圖有未央宫在城內有 陷那此其可疑者十五凡候氣必有室三重户削其塗可今乃云在前殿候夫前殿乃天子外朝其禁陛可土 復候進退於後五日則先後已十日人主一日萬幾漢 子候進退於先後五日之中大既候進退於先五日又 **釁必周此殿廷可為土室三重耶此其可疑者十六三** 軒無算曷害有緩室那此其可疑者十七且其說謂天

火之日 西 公郎

疑寧有此理耶此其可疑者二十且不曰天子御前 齊尚能及候氣即此其可疑者十九若漢志所云但 天於南郊以夏至大祭地於北郊則先郊五日天子己 今漢志既云殿中候用玉律十二則是謂天子自候 天子御前般造八能於他所候氣而非天子自候猶 天子級賢竊恐不再日即已後能為此一事待至十 那此其可疑者十八假使漢制亦如周制以冬至大祀 謂 可

遣八能而必曰合八能之士權王灰候鍾律又宣得為

明文海

皆應之說尤屬欺謬信都苦必有他隊巧妖術而好奇接科塞地下內卑外萬與信都芳輪扇二十有四按月

火之口重 公母

氣至則北齊時但當瞻雲又不必候氣漢齊諸廷臣其 律候魚尺度長成不飛梁毛栖誠用古玉管及宋太史即可飛此亦定理也今隋志反云魏杜襲用後漢尺制 深信不疑何耶此其可疑者二十四夫尺長則入地深 氣易得灰易飛八短則入地淺氣未必即可得灰未必 者逐轉相緣飾以成其好岩仰觀雲色軟指天知孟

33

可我者二十五此其說亦易辨彼以是欺惑人主乃當尺制律候氣灰乃飛是律短反飛律長反不飛即此其

二十四氣前後早晚遍不相同世儒謂千載以來惟授 同此刻乃可以考驗應否吾觀淡晉以來諸家愚所定 者必千載二十四氣皆同此月皆同此日皆同此時皆 世率不審即千世萬世後率亦不寤豈毛與祖孝孫信 其可疑者二十六旦所謂某節某氣則某律幾寸幾分 者定寸夫人且未定何乃云氣應幾人幾寸幾分耶此 都芳等凡其為說皆此類耶且漢晉以來所制尺有短 長至有相去二寸有奇者今所云九寸八寸其將以何

時冬至一日宋乾元恐得真申則後投時冬至一日宋 一日唐太行您得已未則後投時冬至八十一刻開元 後投時冬至一十九刻崇寧恐得平丑則先投時冬至 歷得己亥則先投時冬至四刻宣明 歷得兵申則後投 時思法至精至家為百王不易之法吾以冬至考之宋 則後投時冬至一日唐代寅熙得與申則後授時冬至 元嘉思得辛已則後投時冬至二日時開皇思得唐申 儀天思得與申則後授時冬至一日紀元思得己未則

二刻金大明思得已未則後投時冬至一十九刻大定 年已卯歲正月已丑朔旦冬至則景長四十五元嘉十 耶此其可疑者二十七即以冬至日唇論之信公五年 十六年已卯歲十月二十九日已五冬至則景長三十 五年戊寅歲十一月十八日甲申冬至則景長八元嘉 两寅歲正月辛亥朔旦冬至則景長九十四昭公二十 歷得已已則先投時冬至九刻夫日月時刻尚猶未定 其將以何時之氣為候又何云某氣則律應幾寸幾分

火之口草と手 戊戌冬至則景長三十開皇五年乙己歲十一月二十冬至則景長三十二太建十年戊戌歲十一月初五日 至則景長八十太建六年中午歲十一月二十日丁五寅冬至則景長十二光大二年八子歲十一月己己冬日己己冬至則景長六陳天嘉六年乙酉歲十一月與 冬至則景長八十二元嘉十九年五午成十一月初三長五十七元嘉十八年辛己成十一月二十一日己亥 長五十七元嘉十八年辛己歲十一月二十一日己 明文海

三元嘉十七年俱辰成十一月初十日甲午冬至則景

十四日乙酉冬至則景長五十開皇十一年辛亥歲十日與辰冬至則景長二十五開皇七年丁未歲十一月二二日乙亥冬至則景長一開皇六年两年歲十一月三 鳳元年丙子歲十一月五日冬至則景長二十五水淳成歲十一月四日已未朔戊午冬至則景長八十三儀一月二十八日两午冬至則景長四十八龍朔二年壬 年壬戌歲十一月外酉冬至則景長四十九開元十一 元年壬午成十一月及卯冬至則景長七十二開元十

大心日見なる

明文海

甲子成十一月辛亥冬至則景長九十七元祐三年戊年癸亥成十一月两午冬至則景長七十三元豐七年 寅歲十一月三十日公五冬至則景長六十五元豐六 年丁未歲十一月戊辰冬至則景長十五皇祐二年庚 年癸亥歲十一月戊寅冬至則景長七十四開元十二 年甲子歲十一月於未冬至則景長九十八宋景德四

成十一月癸己冬至則景長九十二且元史所載冬至

辰成十一月壬申冬至則景長九十四元 祐七年壬申

明文海

主每歲時但當今一太常候氣即己足又安所用天文候則銀室之法非但可以制樂且將可以投時百代人 积云以其即候某氣果幾寸此誠 可笑若候氣可定即知何者寸為真是彼即候日猶不知何者日為真是而發寸然分何也此其可或者二十八夫彼即候及猶不不同是地有高下而出地之氣應自然不同今乃定為 都則出地之度人復不同若至四方則出地之度人復 極出地四十度太強此不過就大都言之耳岩至上 大この再とい

明文海

復改耶此其可疑者三十岩為候氣所以為又明年作氣差則歷差則又當改悉耳若冬至則悉已領又何能 十二以余於之冬至為氣初冬至定則其他諸節候自歲改而月更者乃每月必候何為者耶此其可疑者三 我者三十一大您則逃年一更而 律則一成不變者謂 歷之計則天地之氣俄項變化又宣能前定也此其可 便氣所以為作思計以防愿差則猶可耳至於律則非 測景為耶此其可疑者二十九夫候氣所以作感謂

當可定此就當候當此之時陽氣方在地中則冬至談 當宋之晚季尚插因仍其說何哉大抵馬不至龜不呈 五代皆不見國史或唐宋諸代久武其虚然而於李通 亦此意也而都行京房軍誤傳其說逐云每歲十有二 為可候周官保章氏常以至日觀雲物以辨吉凶水旱 月每月必按誠屬無當候氣之說自唇貞觀而後以至 金門取設等必懷州河內特聖人用神道設教盡人臣 恐圖書亦未必不作今候氣必從室取竹必弘農宜陽

準非可以去撮致疑令天下可知而不可言可疑而不人主欲假借此說以發明吾所定此律已得之天地之 欲依託和風猛氣衰氣之說必每月一按以感動人主 當自知之非不佞所敢知也 漢帝前殿所合八能之士與齊田曹祭軍陳山楊太守 **峙何害岩果謂有關禮樂非此即十二律無從指手則** 可知耳其意如果若是則此候氣之說即令與天壤並 **戌周善藏兵說程九思** 

緊何至重也而其制射中則得為諸候射不中則不得 周之得嗣為諸侯猶今之得嗣諸侯王為公侯伯其所 豫也人生八成軟入小學教之禮樂射御其教之以射 何承也天子以射逸諸候御大夫士其學射者何衆也 遂矢以射天地四方既射然後敢用穀其示之以射何 夜習兵者更就能過成周哉其為制男子始生即桑於 恐每讀尚書至偃武修文讀樂記至放牛歸馬未當不 戰然為笑何武王善藏兵用神道設教 乃至此自古日

火三日軍公島 無過於射而令者同之法乃所重獨在射且的奴所以 今之得選舉為你大夫士其所緊何至榮也而其制諸 火攻他法獨住往用射破敵夫射本属兵攻圍機開誠… 其武之射何嚴也思觀李廣白奴諸傳至漢時尚不用 成貢士於天子天子武之於澤宫射中者得與於於 不中者不得與於於如此則熟鄉大夫士有敢不射者 殭敢與漢天子敢其長技不過用射然必兒能騎羊 明文海

為諸侯如此則熟諸侯有敢不射者周之得與於於

射

車騎亦可用之牽車牛遠服贯亦可用之車戰亦可當 崇之何謂 周為偃武修文也夫周定豐寫其幾甸地皆 舉至祭禮無往不用射古之日夜習兵孰有過周者而 時周起西北西北人無不行車放之御固非獨為車 平照可用車戰故周之學射御射御既習則用之射為 人無人不射自始生及八歲至垂老無一時不射自逐 方引弓射 鼠必少长方射孙克令周制自諸侯至士庶 諸侯亦可用之射於澤宫亦可用之射敵亦可用之御

火心の事と時

明文海

是天子武之射也而其居常必有常射應射之矣有鉄 夫如是即軍令不肅於是古之日夜習兵就有過周者是投壺日母無母数母借立母節言情立喻言有常爵 射習兵即投壺禮抑乳非習兵者令觀射義回射者進 者而來之何謂周為偃武修文也且愚觀周制非獨 退周旋必中禮內志正外體直夫如是即軍容不嚴於 計然業已善御熟不善車戰古之日夜習兵孰有過周 而來之何謂周為個武修文也夫射於射官射於澤官

文周日夜習兵而天下乃以為個武修文此武王之善 用神道而天下不知也夫澤官即今之库序澤官教文 古之日夜習兵就有過周者而來之何謂周為偃武修不前屬之禮則他日目不奪既己善投壺安有不善射 以此舞蹈使自為趨而恐其易流則入即之以投壺之習射則娱之以投壺投壺者可以教禮亦可以為戲飲不欲其常持弓矢則易之以壺矢恐人皆其難不數數 禮今觀魯鼓降故用故隱然軍被法擊之故則他日耳

とこの 見 とり

我而乃易其地佯飾之以文人安得不謂之偃武修文武而乃易其地佯飾之以文人安得不謂之偃武修文也夫泮宫即令之库序泮宫文事也獻武而乃易其地佯命之以文人安得不謂之偃武修文也夫泮宫即令之库序泮宫文事也獻也令夫禮樂大道也其為道本殊科而周之智射及令在

故不得不抑禮樂若將曰禮樂不可斯須去身而射御于射御號之曰六藝此意在昴射御欲令人熟習之而

将曰吾何當以是為莫大之教吾特以視之若書數之在抑射御欲避督教之名而故不得不班之於書數若於射御者而乃舉射御僅同於書數號之曰六藝此意 又日容體比於禮部奏此於樂又日射者男子之事因禮樂書數同科人安得不謂之文及至射己非文矣而 小数而欲人無以窺吾意所重在射御也皆聖王微意 與禮樂等又何可一日不習也書數小數也又非當 也且禮樂文也書數文也文武不相為謀而令射御典 班

火心の神人的

明文海

事也何與於武而乃使射多者得與於於射少者不得武修文而何也夫禮之雍容登降者孰有大於於於文感德獨一言不及於武彼天下何知安得不謂之曰偃既已射矣而其言不曰禮樂則曰德行不曰德行則曰 也又何與於武而乃鄉大夫將射心先行鄉飲酒之禮與於祭禮之獻剛揖讓孰有大於鄉飲酒鄉飲酒文事 者莫如射又回射可以觀德行又回射可以觀感德夫 而能之以禮樂又曰事之盡禮樂而可數為以立德 客之說曰徒御不驚大庖不盈此即王制三為充君之 從而文其說可以御賓客且以酌體此即王制二為賓 實不可矣而王制猶曰天子諸侯所以田其一為乾豆 教之鄉飲酒之禮心合諸鄉射此皆欲愚天下謂偃武 其二為賓客其三為充君之愿至車攻吉日修其事亦 苗中秋教振旅遂以獨中冬教大閱遂以狩業已種鐘 修文意且周制中春秋治兵遂以萬中夏教養各遂以 插鼓建即東應萬馬龍縣三軍電擊問非簡車馬嵬軍

火心日间 公郎

革之射息乃為法令令曰吾第主中吾不主贯革夫既 武備周之用神道設教至於是而人安得不謂周為偃 危之說特不敢言為東豆充祭祀而不終一言及於筋 武修文也夫智譬則巧也聖譬則力也由射於百步之 外也其至爾力也其中非爾力也射所患不難於至而 難於中今周武王散軍郊射左射狸首右射駒虞而贯

已幸而中彼强有力即不命之贯革彼安有不贯革彼

村寡力海者即令之貫革彼安能貫革夫聖易也智難

明文海

教文德舞干羽於两階古聖王所為用神道往往多此既已舞干羽是業已與數武德矣而又欲愚天下曰訴 道示後世且豈惟武王夫干戈武事也干档武事也舜同科此不獨武王欲以神道愚天下而仲尼又欲以神 既己中鵠彼宜憂貫革哉而仲尼曰射不主皮為力不 類然則今天下殺威服四夷當心如周制藏兵於微形 也至易也中難也吾獨慮周之人未必盡中鵠耳假令 令足以備緩急而天下又皆不吾知然後為有備無患

明文海卷一百八

文就体時近

或謂余文且必傳乎余哭謂客慎言哉曾不顧闻者之 執中開統道脉於斯文脉亦於斯當日之良史代不家果膚纍纍也人言古令人不相及文逸以降若世數然

寥也秦费何以不到語訓語何以不典誤沿而秦漢猶

大家自昌黎河東外指不多屈至宋而歐蘇著合之臨唐人甲六朝而上二京自謂另闢一境界矣縣其所為 為近古而去渾噩之風邀矣何菜春漢者之又寥家也 要不可以於天下其何可敗後世之天下一操觚而軟若存而若亡謂且得必傳其可耶妄作名字自相刻畫 自不湮浙止此他或不無一言之幾乎道而以托於世 要不可以欺天下其何可欺後世之天下一操觚而 川南豐諸君子而八大家著上下七八百年間而其能 得傳傳且比肩貯此繁蕪有礙日角不暇祖龍之疾焰

質而不但偿亦玄體之適其初何所不為職哉北地而 不謂作也從明與而沿自宋元金華青田青黃草昧近 驅除此不為愉快而子謂我願之乎凡我所為皆取充 君子不受此評又不可也俗士貴耳而賤目如其信總 失也靡而遺其質未必以元成此評為二君子損謂二思下欲高之而其失也則而不必調要東欲大之而其 後王李押盟一洗前習而更之吸華咀精強鑑百氏人 亦謂一代龍門盡於此矣近世馮元戌氏持論同異謂

馬得俟後世人而一一與詣之使無二議吾甚惑此矣 微文見皆賦而咋古岩觸天神識父師罪且下阿鼻数 亦不敢輕加人一語恐以相斷說故類文士之輕浮又馬得盡後世人口而持之使必曰住不曰不住評文者 聖夷患又云夷监患不恭品有獨詣師贵構虚亦就伊 何其陋也聖則必稱竟舜無加矣宰我曰夫子賢於克 人之勝場為之而已矣今之為文者不許人輕告一語 舜世不以此言罪字我亦不以其言為堯舜貶孟子已

火门口面 仙郎

明文海

報的角侵耳哉是不獨以文論人以文之品論此言不者不過二百言時已談其改墓令略令人志狀 直不故 自有在人不得輕許人必傳如此今之文皆不必傳耶客乃爽然請曰文之不必病人選彈如此文之傳不傳 光不可磨減雖濃腴汪浩何必不似河漢排騰皆元氣 余曰其不傳者自不傳置之可也其傳者自傳一段精 所奔寫哉元成氏又云唇惟韓柳其為志狀尤精核詳

可廢也俗有升降事以世移元成氏且奈之何元成氏

兩間清醇之氣在天為靈測在地為甘泉靈測者梅雨 東直惟有一不扮管己耳嘻譚至此而傳不傳又非所 而已矣如今日而為人設詞不少溢察豈不悖哉吾自 必有妙用矣余曰否否老夫子之於今日惟有一卷懷 日而令我老夫子在事将奚街而格非心合犀策或計 計矣以文傳不治以人傳吾所獨喻有在哉有在哉 亦自謂不無貢政矣客或言世局從下九關移者如今 梅雨說祝以幽

LODING LIDES W

明文海

或有或無即候之先後不齊人亦不知貴也甘泉惟深 嚴坐谷中有之隱隱自砂紅石罅中出有上涌有下 郡邑雨之侯皆然益北地之所絕無而判其豫章関身 也昔人詩云梅子黄時雨如霧又云黄梅時都家家雨 故曰梅雨每年當些種夏至之間其雨應期而至其至 旬日其色味清滑甘香與他雨水遍别此在三吳數十 也濕雲四幕雷電無聲大者珠聽細岩霧織連綿或經

有旁心者其出也無形無聲注不盈酌不竭是皆天地

即真元告而此質寫矣梅而之外有雕雪與四時之雨抱真守冲未滴未告若一經風日之矣城江河之雜揉最初紀一之脉縣至之辱而精華輸吐如嬰兒如處女 之佳若香味盡失斷無可用之理何也純質既為不後 霜 亦天地最初之脈然雪性太寒味太淡四時之雨或挟 可言水也甘泉在豫章颇多不獨康王谷水即嶺南山 之外無論井水為岩之盡即江湖之水色昼而質濁投 風雷電飲之皆能損人偶一收之待遇可耳若甘泉

火之日車 公時

明文海

味止據目前所見品第甲乙如所稱揚子中冷水為第 何以稱泉天下事狗名而不米實大約類此甲子夏五獨與凡井同岩云郭璞墓側水之有旅渦處是即江水 川紀寺泉亦有紀住者陸鴻漸身未編悉家區盡當水 月因命家僮水野梅水浸書 一令山僧於寺旁之井大書天下第一泉武久其味溢 命說祝以幽

世人動必稱命雖父兄之於子弟不問其結修何若亦

官家民具人之智愚淑愚已定八支干宣復能變易其 全在於此不探其原而求之八支干豈造物于人之生和而五官百家神靈精爽日抱月盈天地之陶鑄萬品 身立命處漢無真宰必侍墮地而聽八支干之陶鑄哉 可一推測而竟也人生榮舜定於父母未生前合冲孕 接命而代為解真大感已彼所謂命即墮地八支干也 預占機咎非若今之說命家謂人生崇舜定於八支干 其說於古無之古所有者上與相而已然亦第舉一事

網告灼然耳目者司馬季主究明天地之始終日月星其人亦不甚著上則司馬季主嚴君平相則唐舉袁天 待八支干而定則胎教之說妄矣且譚命家至唐始有智愚淑愚皆繁於未生前故借以補造化之玄功岩必 辰之紀為宋忠賈誼所數服然亦僅以十名漢武帝聚 已定之東受而另作陶鋳哉先品特重胎教正以人之 占家而問娶婦之日五行家日可堪與家日不可建除

皆下也生人之支干與先天之氣合亦有之故假支干 方仗甚多于設命第得百一其一亦偶中耳相則時得 聖其孰能與于斯而可責之替巧庸監裁余生平所遇 命也上自君平後無奇中者況因後天以上先天非神 以推卜先天之淑恩是因支干以卜命不可謂支干即 婦一事近無定據何以定人生罪世之崇奉我諸家之 桁後世军傳令似竊五行為命術竊堪與為其術要之 辯訟不決夫諸家所召要不過支干生魁之說也即娶 明文海

什一二馬豈非以人之官寂定于未生前者循為可樣 曹操久子之屬無論所成就而其才識的足凌樂千古 周罪召近代庶我者匡衙胡廣謝安張九龄歐陽修之之得私之清而醇者行誼文章富貴毒考成備古惟伊 靈慧三代而下聖賢不作清淑問氣行誼與文章分受 屬若清而未醇所得亦不無逃減而或有清值其偏如 莊周列樂冠點妻孟浩然之屬又或如韓非李斯揚 耶益宇宙間清濁二魚組紀流行清淑之氣種于人為

天巧曰天機曰天趣雖大之極卑者亦有天馬至於當倍何也文屬于人而家于天故文之佳者必曰天才曰 其文而衙其得失殿最尺寸不與愈于支干家推測百 今世士人方其操筆學為大良獨立見迨挾策應試讀 者隨取隨足隨觸隨解化傷為新窮絕極渺無非是物 此亦盡成糟粕獨此一拍無師之智炯炯從先天帶來 場射覆其中的入穀尤純以天用即聞見之所增入至· 以其均盗宇宙之清氣也若濁氣所干為愚為贱而己 200 mat by but of

章而令英雄短氣乎必若世人之說將支干值吉士之證奉為著然者一支干而顛倒之斯不亦辱當代之文士絕神劇心所冥探之玄珠而聖君察相按圖馳總所 命也世人情情謂遇合由命不必論文将宇宙鬼人太若餓投芥何造物之能主張造物固在我也是文章即 故曰紀以天用以我之天懸合于主司之天若鼓應将

收論即 小之如曲基如实基方其運斤賭墅即其人揭

文章遂能幻拙為巧主司之目亦且易明為昼夫它不

必皆今其認朱成碧且將合數主司之命而造之大該校士自經房以至主考閱文者非一人更數目而後定 紹豫章之南古閩之潭泉鄉會入敦之士往往一邑而 不然矣且緊觀宇宙若南都之蘇松常浙之杭嘉湖寧 使主司之智忽恐則士人後能造主司之命矣況棘 若謂主司閱文妍姓腔督既可使士人之愚忽智又可力智量其浅深工拙毫不可强況文章何物可容假借 智罪慮幾能令血指者斷輪少算者國手平夫人之心 闡

火心口面加加

明文海

壁之於鏡必原具本來 晶光又必磨之而 晶光始露岩 亦易成就比地漸摩之力少惟豪傑無待而與中村即 云人生崇辉舉聽命于所值之支干則不問人事之得 正以東南語郡家經戸弱久兄師友之所漸摩雖中村 不免於成否半矣此見察受均于先天陶錬由于人力 當一都一都而當數郡豈官禄支干盡產東南諸郡哉 失而鏡可以不磨而照又不問京受之智愚而磨磚亦

明文海卷一百九

周幽厲王諡說黃鳳翔

孝子慈孫所不能改胡仁仲則曰合天下之公奉君父為之說曰諡法最公成周之時其子孫自以幽屬為諡惡諡宜矣顧不云子為父隱宜在其中乎宋儒尹彦明 嬖爱褒奴默申后廢太子本種于申侯大我之難其得啥利崇奸使衛巫监谤道路以目至于失國出奔幽王 周幽厲王之得諡其嗣君則宣王晴平王宜白也屬王

火心の重心的

明文海

是平就震监之曰靈守文化及我楊廣臨之曰焬彼惟王之以篡弑終者則惡諡加馬魯桓弑息姑諡之曰 隐生於人豈謂褒敗勘怨之權可以施諸君父惟後世侯公制諡法固曰大行受大名細行受細名行出于己名 不該貴幼不謀長惟天子稱天以謀之諸侯相謀非禮而蒙惡諡特甚論者遂謂嗣王尸之而實非也在禮賤 以天道如盡筆寫神必欲其肯甚矣哉二子之廷也 其仇之故配之且三君之子不得嗣也出属之子王矣

属王暴虚國人畔而襲之圍召公之家欲殺所匿太子父之惡豈臣子所忍為哉二嗣王之所遭不獲已也以也此二氏之就所自來也夫挾官真莫測之天以揚君 朽履水顔能曲諱於先王重與情之起二乎是召周二 大其君掩惡楊善故禮之南郊稱天以謀明不得欺天 也此其義甚明漢儒强傳益之曰人臣之義莫不欲發 靖召公出其子代馬僅乃得脱即宣王嗣立凜凜 若 公為宗社計至深非宣王意也坐王死聽山下國祚如公為宗社計至深非宣王意也坐王死聽山下國祚如

火心可見公的

周自康王以後昭王南巡而不還移王西征而荒服不 終秦晉鄭衛率兵逐大或存王室而坐視申侯之首難 勢實有所難遂耳假令晏然無事而以已意為之入廟號不惟奪于公議亦且扼於時變其情雖有所弗忍而 至迨于幽属祖孫世濟凶德於是乎點黎離叛式狄交 置岩周開宜白東遷猶於母家寄命奈其父諡何哉益 侵體統遂日以凌夷當二王嗣世之日奉几雄而薦廟

超路思當防降目睹祝史陳詞駁奔在列而配惡之益

天道也親親尊尊亦天道也奈何其以彼廢此漢唐而肆于民上耳若尹氏胡氏所云鳌其指矣夫善善惡惡 之尊奪問問之口庶令覆轍知鑒居高思危不敢一日 謂社稷無常奉善惡有定評凡以天下恣雖者既惟禍 販于其身後遺惡名于後世即孝子慈孫不能以天子 與念及此必有竭路不寧者吾故謂二嗣王之不獲己 宣揚于其間譬則學獨而與之食在天之靈豈其歌字 而持論者之廷也然則鄭孟氏之說非與孟氏之意益

尋睡使者說

頓

大韶

論可置而弗存矣

美其厚臣議之嗣君主之後世亦不以為談夫諡美非 不容直遂者亦古今達道乎縣孟氏之說可以垂暴君恵宋敬姑以昭示臣民傳播胡狄可也倘至情國體有 下其君如此属者何代沒有而不為贬盜或取節或溢 也取節馬如漢武帝唐玄宗可也又或委曲掩覆如晉 之戒繇吾之説可以存臣子爱敬之心尹胡二氏之迁

篝火帳中以俟良久開棋局上索索有聲面取火照 烏有先生好实每晨起對客手該必夜分乃寐終嚴未 者鬼部日先生勿怖我我冥君所遣尋睡使者也先生 則見數小鬼方共攫取黑子先生叱曰是汝耶盗吾棋 當康然恒告黑子易發軟市以盆之不旬日軟復聲似 有物盗之者選視白子則宛然無悉也先生怪之比 人之日乎眉級其端睫衛其表非骨非肉黑白了了此 乃改容而問曰何謂尋睡使者使者對曰先生不都夫 夜

效題别 且夫大治數鑄其何弗敦舉世光明云何弗叔乃俾羣 生笑曰誕哉使者之言夫天有兩曜人有雙眸外與物其具而無其用有其數而無其功則皆是物之為也光公耳凡夫昏昏默默若散若蒙倒上為下迕西為東有 瞭此日之神也其能察養素辨異同規大小準界崇分 接中與心謀聖愚所共能必能優思則作哲匪目之郎 日之形也若夫物態橫前膠膠擾擾暗者自首明者 苦工俯瞰淵泉仰燭蒼穹者萬人之中唯三四 明文海

或甲喜而乙意或此妖而彼瑞施属交豫庭楹互議口表者為清潔好事幻成天地萬物假形男女分位或者為也是其二謂造化之至仁而不知鬼神之以人為戲也是豐其都屋使者之言令我心覆使者曰先生見其一 9 而睨視益唯明暗之然雜適以昭守內之大備也向如 岩沸美公岩委精自好而謂人姓自 物之緊繫故紛如其多偽獨有離未與重睡但 醒而謂人醉此皆 掩口

火心の再合品 之間長曠然其若一又烏在天地之變化而人事之多華王墙不委于毡穹而嫫母不登于狀年家家乎今古 血盟老明豈好譚乎道德而仲尼胡為皇皇于列國之 不武判聶之頸不到昇恭不原于廟堂而顏對不田于逢 先生之言責大治之鼓鑄雅舉于光明則夫六合之內 **坰且使蘇張無所掉其舌左史無所指其筆蚩尤之兵** 桁也哉使者之詞未竟烏有先生下床再拜稽首日微 斯照而孤斯平三王奚勤于誓語五霸何争于 明文海

子家我開五六年矣鄰之義崩者如其年長大餘繁茁 生白慎無泄吾言泄吾言亦將以是物更先生之目先之巧心也無何天將曙使者盡傾其黑子以去預謂先 使者吾無所開至言吾當笑世人之批目而不悉造物 生謝不敢故甚松其事間以語子墨客鄉客鄉退而志 關說何春遠

火この再合身

諸都之父請馬都回子之敬嗣之年多顧不露涓滴之 歸抱魔而實置諸廣庭而炎霜之所惟悴無以底之簡 故簡也責語都曰子之教子簡也則有遺簡者乎子歸 簡恨不能走枯槹丈人請潤矣歸命僅淮之期月猶 甕而循故蘭也都曰不然是其性 的畏炎逆霜子

明文海

而暄於日者夫蘭異性乎哉鄰之父進日濯清者不

又恨不能走機下請成矣歸命僮祭馬衆以福華編

揪句日牙嶄嶄如也家大人命撮架物固有味于風

脩處女其身有挫撓厄供老于大受有廣風膏深坐不 ·殊性人亦宜然有雞鉤鞋點震耀焜媚有鞠躬逡巡而 當所給侮猿犯所攬等雪霜風日更鳴选咻且時正石 九些幽林遊澗不見風日猿犯践之繁草野之則姜必 過之而侵尋及其於天日月散虧三光隐雅夫也一簽 死觀者尚不敢小其庸況侵尋哉夫子宜何處馬物有 可以炙烜履皜者不可以踔淖深山大澤偃松嵬栢蓬 動輔車有備當周於才氣縱橫攘骨以議有主壁束

蘭長大餘繁出散詣望之不見其本也惟是潤之以灌 且也修之不修則其流污卷之不密則其施除令吾之 家大人作崩說 馬往不適矣子不材也不能經鉤震雅以老于受而冒 流元之於機下君子以文章潤其身而托之道德而馬 務有堪城數澤深藏不市一少以為天下夫子惡乎齊 於難也而怕怕以居吾托之崩家大人松相也何敢比 垂堂而總於成器有印首信眉不避艱難而刷當世之

## 巫說文德異

以人之神氣為主神氣其貴所遇必明神神氣衰竭所 遇必成鬼如府君不伍尉卒與臺不晉鄉尹也安見大 小在巫乎大巫讓之日荆南點骨欲向毒亭侯前弄刀 小巫見大巫神氣盡矣在昔之傳言也小巫之點者曰

笑土偶拙也大蛇負小蛇巧也寧巧母拙子得食彼得 飯餘大巫悟遂伴尊小巫為師上坐約拜相引而遊海

也今日衆中吾必辱子矣巫之靈夢之曰子無然木偶

醫巫未必能生人而醫尚可殺人未必能生人人之感 序矣何以治人執苑而逐其靈於島上二巫術不懸行 之南南之人禮之其神拒弗納曰摘瓜尚以齒既姦其 食猪噫此言雖妄我得之古道老人云 徳者海尚可我人人之畏威者必衆矣二巫谢之曰殺 乞以歸道逢一故鬼故鬼憐而教之日子莫如徒業為 人多子雖亦譴及之乎鬼笑曰如子之真吾安得而答 妻江說張采

余謂國家歲漕百十萬蘇當三之一合七郡當半則東 事理者心曰是太湖尾間東南七郡係馬則所見一方 夫鄉老上下有所取採其說曰水利有係天下者有係 五年前余輯太倉州志見劉家港口伏沙隱起憂婁江 計乃越旬月寒裳涉随告塞矣於是復陳勢養或即大 未看州志行人固弗應即余亦謂東流猶作涤害當歲 下流将渐於曰於則害不事妻其大聲呼有應者既於 一方者有係一郡一邑一鄉一隅者人之稱婁江其明

火心の一個なる

明文海

**滬漬東瀉入海者口吴松江自東北分流從郡城婁門** 自東南分流出白與人急水凝山縣小漕大憑以入海 上妻江塞大雨十日不止東南氓底其魚于何有漕少 司空行濟上何事故余大聲呼曰婁江者天下之水也 南係天下正如會通河在北方以資漕設少司空行濟 者曰東江白風山過大姚經崑山石浦安亭縣青浦達 西通荆溪北通滆湖東通北溪凡五道故曰五湖湖水 請先言水道太湖在蘇常宣湖間東通淞江南通雲溪

而東歷崑山入州境環城南東北直下今俗記劉家河 合安耕種不然中灾告您早赤地湯即懸金炊矣此為 汎潮生白東其味鹹其體換潭沙其用敗稼傷諸萌 江任全湖東汪令並塞則必歲歲而畅時若始得立廬 者曰妻江故書曰三江死入震澤底定曩二江塞獨婁 肥五穀澤草菜其力始銀而末說岩大海潮沙一日二 自西北來者湖溪潴漬合流入海其味淡其體清其用 水道因請言水性凡地西北高東北下故水必東流

明文海

縁海間受霖雨泛濫則東南七郡同受此為水害然則 制崇明將無能歲此為水性今合水道水性言水害旱 受雨獨豐田中禾喬好及秋且秀一朝鹹水渰入敗無 餘崇明人怪為天變不知妻江塞湖水不敢故鹹潮瑜 則太倉嘉定崑山受鹹水敗禾則崇明全受太倉嘉定 水分流處界以北水鹹不可口今年夏吾吳憂旱崇明 力來銳而去級該云海水一潮語泥一節如上流湖水 下則終為渾沙排點越鹵故海中有交界嘴為湖海

開方法度深閣文當費三十金積大金當四十三萬有 里里當一百八十大積里大當一萬四千四百有奇以 奈何將議浚則計所於處自劉河口至張 照關的八 後吴松江亦通役郡邑無難者得臺司請命故事可做 奇此曷辨或謂嘉靖初尚書李公浚白茅塘用大與法 謂暫開東壩邀銀者以西水母入蕪湖則乘西北上源 碎召官屬在縣官都東南郡邑果應萬思初巡撫海 不知軍國孔正縣官谷必不得索我枯魚肆非莫或有

20 mal Li puts

明文海

獲海利且避海害不獲海利且就湖利桃花水威上流 勢溢湖東下以為留沙或有謂崑山千墩東暫築一壩 阻盡非算醫家急治標令為治標說者二其一曰天如有禁其言絕不經干燉東築壩則過松上游能保松亡抑水入松路使急往妻江以湯留沙不知東壩祖宗廟 抑水入松路使急往妻江以為留沙不知東壩祖宗 随之東第二堰堰距里許東距潭湖使沙不得入西**蓄** 水低尺寸勿改湖水即平潮未平勿放吐納有時則不 水使游波停野必俟湖水平潮始改閉通丹楫尚湖

必美溢乃使淘河数百人舟二三十艘用鐵吊纸紀及金月日左右 差操必跟赴即不別設費其一曰城東南補缺口者縣 海口伏沙及二十里積沙一等使流再使出三使深然 百人按時給鎮立夫長授班期兩營兵得鎮視令空腹後漸進而西淘夫則取劉河太倉陸管兵實可得十三 木為諸器因勢疾婦分八十里為四程先自下流始 決受名也江故道東瀉嘉時間半徑口水決而南復折 北回遠可三十里決處東西距不及二里八水不出 將

火之口車公島 日節海潮來勢銳街斷入及洛勢弱為斷梗水去沙溜 事有很屑而積漸巨害者小民捕魚蟹絕流編籬俗呼 人哉 即不機鄰封不屈縣官谷或計畝或當事告措可随解 如築道房舍日月再延发乎將無安坐宣必流賊能殺 說並行雖非經通然固放敗術且推費不過三四千金 則挽三十里回遠作二里寫其奔朔而東必激射如二 明文海

患易盡甚曲又患難浅令如字故道開東西所能二里

片紙機猶存一線若勢家味生死復為漁人援則許個呼不應今害見矣茲且百不問亟除魚蟹斷不過當塗 農户徑毀無罪始治標尤要哉 且水遇節則去勢益弱即無節處皆留沙數年來余大

明文海卷一百十四

或問楊止卷云後世以心知即理言道盖指人心血氣血氣心知辨張恒

火之口車公等 是也夫佛覺也本識則本覺也現識分别事識即見聞 整卷謂今之良知乃真識而知覺則現識與分別事識 靈言現識指知覺言分別事識指知覺交子聞見言雖 乎日止卷有言聖人言知則一釋氏言知則三而引楞 言知恐談良知者猶未肯帖然心服也曰然則知有二 伽經三識之文曰真識曰現識曰分别事識真識指虚 以心知即理言道辯者詳哉言之矣弟直以血氣心知 心知一已所有者為言而非天下公共之道然乎予曰 明文海

知覺也近傷以本覺為良知故以紫陽窮致事物之理

為走離而必指血氣心知關之彼将曰吾所致者良知 子曰心之良知謂之聖釋氏曰心之本覺謂之佛即此 也非血氣心知之謂也曷不即以良知本覺辨之陽明

兩言而釋氏陽明之學若合符契矣

三國為季漢辨顏起元

予以各弗受也弗受奈何于之地之望也官之號也人 名實也者卻世之衛也有其實斯以其名子之七實而 年而漢建國至魏景元元年國後二年而魏七至晋太 其辨而於各實獨有疑馬默布之禪魏元康元年也次 義非始於諸氏蓋蜀楊殿李漢輔臣賛為之时也習氏 李漢辨也易其稱三國者而以漢統之尊帝自也而其 之氏也縣而改之而呼之未有不色然駭者也改之今 之為漢書詢劉氏之欲為季漢表也皆是義也乃子讀 廢而返馬者幾布故各實之間不可不慎也諸氏之為 曰失常改之古曰失真失常者變失真者偽變且偽不

七矣乙與两復不能有又舉而授之丁矣而猶名其宅 得之於甲者也則其名之曰甲馬可也己而甲之族又 漢也夫有漢則奪吳魏而一之哲帝胄也漢七矣乃有 巍然者循甲之室也甲雖七 而甲之族在彼乙與丙 同 刺謬乎哉辟之宅馬麹然者甲之有也甲不能主己奪 奪見在之晋而附己七之漢使晋七其名漢七其實不 康元年而吳七於是漢之七也七年矣而書猶繫之季 而有之甲之族與两復瓜分其餘而有之而人以為是

明文海

皆之者何也為吳志也者則曰吳王為楚志也者則 假然竊大號而 有之左氏體列而傳之而學者未聞 有 帝自絕矣沒其己七之實而被之以居各吾竊懼其好 封者而名之矣楚之王其國自如而始終名之曰子以 日甲也然與否 我諸氏之據二國而獨桶漢尊帝胄也 王之類於楚曰其王若靈王平王的王之類天王在上 有周天子也至在氏之傳於及曰王某者王闔問夫梳 也非獨此也春秋之序列國也公侯伯子男告即其始

降而稍山陽公作慶寫矣吴之稍帝又在其後夫春 臨之以平帝而後臨之以光武也曹丕之复獻帝既以 之令左氏標贖以從吾不知其如是否也此又其各實 之不可相副者也且夫漢書之不帝新而各奔也盖前 帝而名之點其紀而世家之又降其后妃之號而夫人 后日太后后而南越傅亦稱太后今說者乃削二國之 楚王然則魏而曰魏帝吴而曰吴帝不亦可乎曰奚為 而不可也記稱高祖曰漢王而稱項羽亦曰王稱諸帝

明文海

繁之於漢而不能舉二國之君臣所謂世家列傳者強 事則不可以虚而掩實况諸氏之說能削三國之各而 而至其為二國紀也削其號而名之則不可義無 其晶立之師而削其雄長之名吾懼其非實録也然則 蜀漢而脈二 國魏則警敵也吳則唇齒也千載之後隐 奈何曰帝漢可也帝漢而寇吳魏可也尊帝胄也 不可我们事有不可以折以義則可變弱而為體求以 之義稱王以與吳楚無王則奚稱馬且論當日之势以

春秋之義其姓為後漢之所以尊于吳魏也而事不可 當紀而論之三國之時第可以正系于漢而一紀不可 以子漢吴魏不得與漢爭族類而不得不與漢均各號 則曰楚王即帝吳魏之君而后其后奚為而不可也子 其國史之體所謂為吳志也者則曰吳王為桂志也者 而附之於漢夫其不能強而附之於漢也母亦其實終 掩亦曰魏曰吳而己名實之除無幾其七外子堪乎名 有所不容拖乎哉然則以漢為正而別載一國之事從

L'UDIEL LIDE

既否則好從其舊史以漢為內以吴魏為外削陳壽三 紀二國於下稱漢以帝於二氏則系以國而不很其名 子或有取馬鳴呼吾又以為仲諸氏之義母若做凍水 氏之編年而正其帝魏冠漢之失也每年冠以漢號分 新漢也其等我正而傷矣而二義未盡思是折衷之冀君 質者御世之衙也而史也者又御名實之衛也諸氏之

不援晋武名實多合較然無與岳之千載信而又做又

國之名而從李延壽南北史之例庶幾上不接獻帝下

疇得而識語即起左氏於九 原而與之上下馬可也 明文海卷一百十五 古書真偽辯表黃

古書之傳世也久真偽錯雜最為塗民眼目然有本真

草神農書也議者以其言豫章朱崖常山真定臨淄馬 胡等處出語樂物如此那縣皆非神農時所有而因疑

而為後人所增亂者亦有本偽而誤認之為直者如本

火之口事 公告

雄以為靡尾之賦勘百風一怕馳騁鄭衛之聲曲然而雅 明文海

增不足疑也如史記司馬遷所作遷沒於武帝末年而 賈誼傅言賈嘉好學至孝临時列為九郎相如傅引揚 未必為馬益所作要亦是三代之吉其那縣亦係後所 諸郡縣亦非禹時所有故人亦疑其為偽按山海經雖 縣疑之也山海經馬益書也中有長沙零陵桂陽諸母 聖人不能著其所註郡縣乃後人所增耳不得以是而 其為偽按本草群百樂之氣味治職腑之疾病此非古

韜亦是偽作其中雜援軍職以足成之夫識書起于戰 於圓丘大夫之妻曰命婦同禮始有之而謂天地同丘 奏此等皆為後人所清亂者若因是而謂史記非子長 國之後太公之時安得有之中說謂三界為世衰而作 聖人以形辨贵以正贤否為神是之事又証矣三界六 之思及命婦為黃帝之事認矣相人之析起於衰世而 謂封件之解曰策策始於漢伏義氏安得有之於天地 所作則誤矣至岩三墳伏養神農黃帝書實係偽作故

明文海

子之屬亦係偽本夫汲家之解周月則以日月皆起于 太公佐成王武王非衰世也六韜中其言多誣聖賢以 牵牛之初按克時歷一度至漢太初思始云日起牵牛 度何周月而乃起于牵牛耶其訓解則以雨水為正月 本于孔子同時而其所著書語道德則颇義老在之旨 歷始易之以雨水何三代之歷而乃預用漢之節若程 中紀夫自漢初以前歷皆以點盤為正月中氣至太 自逞乃竊孫吳之唔而為之者也汲家周書與程子華 初

得載其人然此書必出于問人之手非後人所能假創 脫丘明周人烏知有脫不知春之服以長周之臘以戌 此係祭禮列國皆有之何疑於虞耶甚至歐陽以十異 左傳的繁丘明之筆議者以虞不脫矣一句謂泰始有 以張仲孝友一句為疑也夫張仲為宣王之臣周公安 事物子車復竊韓愈柳宗元葵記之意先後相符外偽立 語專對則做在氏之文作替歌以指漢武朱惟芝房之 見若爾雅雖未必出于周公然必古之君子為之不可

吸六日貓虎七日坊八日水庸載在禮經明文具在鄭 禮八始一曰先告二曰司告三曰百種四曰農丘曰表 以驅田鼠之屬令其不害核也若分之犯獨可也應為 云土及其宅水歸其堅昆蟲無作方欲去之何為而 神而求去之也昆蟲乃害核之物故蔡邕獨斷載祝詞 在山之猛獸田家何為而祀之先朝有意於古禮下訟 之耶方氏亦去百種而分點虎為二夫貂虎一物也所 人乃去百種而增昆蟲夫祝詞所謂昆蟲無作者正 祀 祀

明文海

甫辯誘甚悉其言回往子閱揚雄仕养投閣剧秦美新竊 怪 魁奇如雄而媚养後見程权子取其美殿靈根之語 於世矣其剧秦美新之作尤為泉喙所斥近秦和胡正 議排榜書之綱目而曰孝大夫由是遂員大垢而不容 揚子雲盖苟之流亞也漢唐以來甚尊之至宋儒始些 議禮者未知其當意否也 詢八點之實而議者紛紛是非靡定先人作八點議歌 楊雄不仕王莽辯素員

論雄其然豈其然乎終無以次於心最後讀雄傳稱雄 愕然回雄乃有是語手又韓退之邵堯夫司馬居實請 京見成帝年四十餘矣自成帝建始改元至天風五年 之客且曰如拙道信自雖天下可為也予則獎曰世之 惟仕养作符命投閣年七十一天鳳五年卒余者雄至 有大度自守泊如任成帝哀平尚未言仕奔獨其赞為 经明孔舰義甚深又常禄隐不求顯住而深斥公孫弘 君子咸稱其說往往恨予心己乃取法言讀之其納六

明文海

卒永始四年去养尚遠而利秦美新乃出于谷子雲以 計五十有二歲以五十二合四十餘己近百年則于所 賦隻腸出收而內明日遂卒而祠甘泉在水始四年雄 然則謂雄存于恭年者妄也其云媚器妄可知矣子懷 謂年七十一者又相抵悟矣又考雄至京大司馬音奇 鄉人簡公紹芳辨証尤悉簡引桓譚新語日祖作甘泉 其文而音卷于永始初年則雄果必在永始之前無疑 此己久今年春按部耶縣而雄耶人也讀其已志得其

其字之同而誤污之班史亦不能詳考以予校之崙自 矣因雄歷成平良故稱三世不從官若復仕莽拒止三 始亦未必然計雄之終當在平帝初則其年正七十餘 百一十载爰自高帝至平帝適合其敖也而謂雄卒京 孟坚早世而曹大家董傳記豈不信我當平帝未养已 世哉由是知雄次無止莽投閣美新之事而简公謂班 平帝元始元年號安僕公今法言稱漢公且天漢與二 有都四海代漢室之形矣而雄猶稍漢道如日中天力

子之言曰閣百未必能投曰然則史不足信乎曰太史 不能回养而假法言以諷切之雄之意深矣諒乎程叔 火之口事在時 公記子貢宰我一以為遊說一以為叛亂是亦可信乎 而孔子主難直百里自常當時之言證也也美獨雄哉 予悲守道君子蒙誣千載故因簡公之言而軍其說 道升降之會乃王政盛衰之大節也解者乃謂恭離降 孟子曰王者之迹息而詩七詩七然後春秋作此論世 詩七辯奏黃 明文海

者自為朝會之樂春秋自為魯國之史事情間遠而脉 王氏窺見此意直以春秋詩書同日三史共義深矣王 在其中其迹熄二字包含有味然後二字承接有序若 以為浮解而各之則情問而理过非孟氏之古也河於 絡不貫且孟子言詩亡非王者之詩七也凡風雅頌旨 其疑始釋相之言曰若夫子止因雅七而作春秋則雅 不在內耶子懷此疑久未能决近見金華王相所論而 為國風而雅七然則所謂詩七者豈獨指雅而風與頌 火心の軍人等

明文海

孟子所謂迹鬼者乃平王東遷不復巡将王者之報迹 然後因魯史以備載諸國之行事不待褒眼而善惡自 夫子時傳領者又不可得益無以見請民國風之善惡 有陳詩之事哉民風之善惡既不得知其在三百尚者 膠楚澤之舟移王迎徐方之取而巡狩絕迹諸侯豈復 命曰天子五年一巡将命太史陳詩以觀民風自船王 明故詩與春秋體異而用則同也王公之言如此可見 又多東遷以後之詩不過得諸樂工之所傳颂而己至

無復陳詩之事故曰詩七非獨言雅也者謂不王之詩 情也故有喪之丈有喪之實如建文居服太祖之丧欲喪之為服也非文具也將以表其中心之哀而自致其 以後詩也反列於雅何哉關係至大不可不辨 雅降為風則正月之為云赫林宗尚褒似滅之因坐王 不行於天下也非泛指政裁號令也巡将絕迹則列图 行三年之禮而奉臣固執以為不可建文遂請治民事 喪服辨 素魚

明文海

海於其母我盖以夫為妻之服死除則子為母之服亦清 服制考詳云為母齊哀三年而父在則為母杖期 豈 實屋臣不能奪洪熙初即位語輔臣曰丧禮一如建 丧之實如故則所殺者三年之文而己實固未皆故也除家無二尊也子服雖除而不飲酒不食內不居內 居 女子在宝為父斬既嫁則為夫斬而為父母期盖曰子 可除者服不可盡者心此聖人高出干古之事也具幼 神種種不廢而不飲酒不食肉不處內獨憲其居丧之 丈

南衰三年婦為姑男亦三年矣若果能明于制禮之意 夫其寫好之服期而定三年也今子為母父在父亡皆 父母亦期期之後大木除眼婦己除服而居丧之鬼如 妻無服惟而遠之也然兄弟之妻之服己之妻有婦奴 父婦人不二斬者不二天也降己之父母而期為夫之 之所天者父妻之所天者夫嫁而移所天於夫則降其 婦之服一家老知俱己有版己雖無版必不華其躬宴 與子婦所以居丧之實雖不增亦無傷也古者兄弟之

於人者也誠偽之相反遠矣又儀禮以出母為父後皆 則無服是不丧出母自子思始也世俗不知思義輕重 勉者丧之實自居於己者也後世可勉者丧之文可號 先聖王之不制服其意未當轉也後世之人增改者皆 獨其文昧其實而不完 古人制禮之意者也古人所 古人制禮之義有在也今兄弟之妻亦有服矣不知 里礦猶無相杆恭歌豈獨於兄娘弟婦恐然如行路手 樂於其室如無版人也同變且版總朋友尚加麻隊丧 明文海 古

宗家無二主之意追幸摘知此意不欲以改整欺父如 之别往往於出母嫁母又欲持丧此所為知母而不知 知奉出世為厚道而忍視七父為路人則剛常奈矣宋 父禽獸是也不知父在母死猶不得終三年盖尊祖敬 宋祁以為過禮詔下有司將議過元奏聽稱解官申心 郭極幻孤世邊更城王既而母七賴解官服畏知禮院 之至情所謂自盡其實者也至民生於三事之如一獨 丧盖不得成版者朝廷之正法而心改自盡者乃人子

越則經居姚則否告合於禮而可行者也 私製馬王汝中無父母則麻衣如経錢德洪有父母居 孔子丧颜回若皮子而無服近世王伯安卒門弟子各 師不制服者非轉也當以情之厚語教之深淺處之也 書曰象以典刑流省五刑談內刑者據此矣執經而議 後儒之論曰不井田不封建不內刑而能致治者未之 有盖以內刑為聖人良法云斯言也經學不明誤之也 肉 刑群表員 明文海

慕古之士多感馬按漢文 記回有虞氏之世畫衣冠異 我四山之罪流己耳魔已耳未聞用肉刑也當虞之時 犯墨者家中犯劉者颓其衣犯隨者以置其獨犯官者 典刑此明訓也故白虎通云宣家者其衣服象五刑也 章服仍民不犯武帝部亦云唐處畫象而民不犯象以 活為剝則林照曰惟作曰始活苗以前無有也孰誣舜 罪罪草履也大辟者布衣無领夫亦有所本矣傳或難 提也以經解經可平昌刑目当民惟作五尾之刑爰始

大この再合言 明文海

心者深免舜章德以服懲惡以服所謂賞罰其心者後 之治民者類以身而不以心刑愈煩亂愈滋矣今固不 不當脈罪耶大都治民之道賞罰其身者淺而賞罰其 豈復有犯咎觸憲路於共職華哉舜之命陷曰五刑有 故為三等之居服以别刑罪故為三等之就盖五色 言之宅為民之舍則服為民之衣無疑矣宅以别流罪 服儒者曲為之訓曰版其罪也五刑之服對五流之宅 **迎日就載記一就七就可考也果如世儒之訓宣流者** 

刑之言誤之也予固不可不解 行內刑也然使聖人實罰其心之道不明于天下則內

窮理格物辨沈懋孝

孔子曰舜好問好察執兩端而用中盖氏曰舜合己從 人見善行聞善言告決江河無非取路人者盖唐真以

前去絕契未遠聖人問察好善如此其動即是日用行

事之實亦其終身得力 處非另有一段學之事所謂鼻

稷革何書可請者也至吾孔子言述而不作信而好古

明文海

孜孜敏求發憤忘食識大識小何所弗學盖自傳說師古 言之耳吾儿子因之所為論垂六經者大半在載籍丰 敬求之言!出此乃指墳典丘索及其當代典制之書 聞 放心而已此以反歸自心自性為貫一之宗而假途于 在諮詢逐以立教引人此又孔門詣子博文之學脈也 知之次孟氏亦曰博學詳說將以反說約學問無他求 然孔門固曰博文而約之以禮乃可弗畔多聞多見為 見即子思子所云尊德性而道問學者也原其主意

道如此而已此則直提真知一脈以接堯舜明德之傳即此之知可以達之於天下可以使天下均平堯舜之 以先後分言者此自曹子之學境即孟氏已覺其歧而 窮理又豈在誠意正心之前一步故合言之者甚是也 無知也孟氏直指孩提之知愛親敬長乃是性中良知 正之矣孔子他日日君子多乎哉不多也我有知乎哉 乃人生一大頭顱了此更無飲事而格物窮理之條總 起然在博文之外開其脈絡不離見聞之間然則格物 火之日再入台

明文海

各物也直以明他性不假外求來奏治云耳将非今日獨悟則象山陽明雅意為南宋末學之教者非欲指去 於水之道或不盡知如知之豈無碩盡即馬嗣餘之緒 格之物宜無大此者矣竟以耄老韵君而任縣九載此 後可天下物理終身寧有盡時即如治水一節處廷當 之包括其間此即孔子子欲無言書不盡意人以子多

記中層累文字殆非孔孟之經朱元晦信之太過再其 以来九經止列論孟則學脈自清八條目分先分後是載 七條皆有傳獨缺格物竟接誠意正是其少解晚年自 証也管蘇如此以實明者即斤成風願承 斯制馬自漢 子一一可憑也者故云堯舜之知不偏物此格物之一 不知者何限乎字内物態風土殊奇變幻豈有現成冊 歷八年站定八年之前亦有未盡知者如知之何以不 用幾該而用最低乎以此論之天下大政大疑聖賢所

火之日東公島 也山西也三邊一延經也寧夏也固原也甘肅也西三 懷自宜領此 悔曰可惜半生心力费在故紙堆中又云月滿虚堂下 九邊者何遼東也劃州也保定也是為中宣府也大同 指連冷然清夜無於時其在然乎非與之介即後學虚 明史海卷一百十六 九邊群程九思 明文海

軍務領順天巡撫一治遵化整筋前州邊備遼東巡撫 制置使其東設制置使一治密雲調之總督前途保定 選或問曰若是則塞上凡為邊者十其曰九邊何也曰 陽和謂之曰總督宣大山西軍務領宣府巡撫一治宣 言保定也或又曰然則胡以保定為邊曰今制塞上設 已大司馬霍襄敏小司馬曹介肅所上九邊圖說置不 謂保定在內地其曰九邊去保定而言之故隆慶歲已 治廣學保定巡撫一治真定其中央設制置使一治

巡撫一 府大同巡撫一治大同山西巡撫太原其西設制置使 火之日真人等 治延終寧憂巡撫一治寧夏陕西巡撫一治西安甘肅 使與民事子曰然曰夫既與民事又安得為九邊巡撫 關龍泉關謂之内三關皆外所曾窺何地密雲總督使 乎日畿内之為巡撫者二順天巡撫使謂其近京師地 既置保定軍事以是謂保定為邊也或又回保定巡撫 一治固原謂之曰總督陝西三邊軍務領延級巡撫 一治甘州盖保定即内地其旁塞有紫荆關倒馬 明文海

然内地故備雁門者不名之曰雁門巡撫而名之曰山 西巡撫備固原者不名之曰固原巡撫而名之曰陕 巡撫謂其雖邊本實山匹陕西巡撫與浙江江西巡 撫使同及秋高其守邊備塞即與塞上巡撫使等山西 德廣平大名凡為郡者六其居平察吏安民與内地巡 者二保定巡撫調其去京師遠故領河問保定真定順 有歷門關偏頭剧寧武閣使西有下馬關即去邊外近 重故領順永平延慶保安凡僅僅為郡者二為直隸 西 撫 州

火之口車 全导 陕西巡撫也曰大同巡撫使延終巡撫使寧夏巡撫使 或又曰大同寧夏延級甘肅夫既有巡撫实此大同廷 使及其筋戎備是之謂邊地使故順天巡撫保定巡 固山西地延經寧夏甘肅固陕西地又安在其為山西 是侵大同延級寧夏甘肅巡撫使事權也設弗治大同 **綏寧夏甘肃民事山西巡撫使陕西巡撫使復治之則** 撫山西巡撫陕西巡撫謂之曰 腹謂之邊皆無不可也 同及秋高則出旁近塞備邊方其治民事是之謂內地 明文海

鎮西固原鎮西而言之子何以獨言去保定也而言之今天下凡為邊者十而獨謂之曰九邊安知非去雁門皆得論奏之謂其全晉全秦巡撫也或又曰若是則方 日吾以九邊圖說圖山西圖固原獨不圖保定知之也 或又曰則是陕西若延級岩寧夏岩回原若甘浦几四 巡撫使無治民設園沙吏事即大同延級寧夏甘肅 甘肅巡撫使專治兵諸兵事則所在巡撫使專治之山 西巡撫使陕西巡撫使不得侵官也山西巡撫使陕西

火之口再公馬 及釐正之然今之間視者其為扶已稱閱視延寧甘固 軍務而曰總督陕西三邊軍務此特偶不察仍舊貫未 何曰非也固原之為重鎮自成化與寅於今矣固原不 娶曰甘肃與遼東諸塞為九恐固原不得號為九邊如 三日宣府日大同日山西西之為塞者三日延級日軍 必東之為塞者三日遊東日前 日保定中央之為塞者 邊而方今置制使其為秋日總督陕西三邊軍務此疑 列為邊而谁當號名為邊者其不曰總督陕西四邊 明文海

先後言之遊祖制也夫義各有似當唇之遼東在副之 寧夏甘肅之為鎮自祖宗時已 然矣者固原之設化成 矣安可謂固原不得為邊也或者回固原在寧之西甘 東草制者當曰遊前保定今乃曰前遼保定謂前在畿 内故以遼後於薊所以尊京師也或者曰今塞上之為 自成化庚寅始也草制者之以延寧甘固為序以其時 而固原屬其後岩以是疑固原不得為九邊也回延級 之東関視者其為秩當稱延寧固若將謂甘肅為雄邊

火之口真 全等 靖庚申嚴始特為設總戒前昌遺保即號曰四鎮恐昌 者十一遼東一薊州一昌平保定一宣府一大同一山 平不得為塞上九邊之說吾前所論是矣然大要古今 獨言九邊者何日昌平陵腹所在去黃花獨石近故嘉 巡撫者十遼東一順天一即前保定一宣府一大同 山西一延終一寧夏一陕西一甘肅一塞上之為總戎 上當為邊者十由總戒而論則塞上當為邊者十一乃 西一延經一寧夏一陕西一甘肅一由巡撫而論則塞 明文海

邊學者不以詞容意可也 邊圖論時保定山西尚未設鎮僅七邊亦謂之九邊方 保定山西尚未設鎮僅六邊亦謂之九邊計襄毅上九 論與地稱九如九州九野九終九延九土九城九河九 今前昌遼保宣大山西延寧中固凡十一邊亦謂之九 川九江九圍之屬皆是故馬端裁上九邊圖考時榆林 明文海卷一百十七

火之口真公島

明文海

秦風群殿大任

急笛清節輕鼓定作之時足以屬介自之氣而動旌旗詩觀之皆員及馳馬之人發乎性情播為音節彷彿于 郊此豊錦之間皆泰也文王二南之地見丁兔宜羔子 而風子汝漢江濱者遠美今日車都腳歇小戎無衣之

之色其慷慨激烈之義十五國風惟秦而已信子尚之

舊也其詩如黃鳥潤陽終南張設皆有据不俟言矣惟

晨風刺康公忘穆公之紫桑其賢臣朱子以為婦人以

夫不在而言權與刺康公忘先居之舊臣與賢者有始 好嚴戒軍旅之前足以战氣而發客則其慷慨激烈不於性情而不失先王禮義之教被之終歌用于第苗獅 果毅敢于有為而不夠其風義所激雖或怒猛實皆出 可以要歸于雅耶即晨風權與之所刺亦風刺請諫之 而無終朱子一不信小序而以為不可考也秦人專精 正非他图之詩可及而心以為婦人思君子吾不知其 何說矣嗚呼讀詩治不達先工之教與問之所遺其何

大三日東と号

足以知秦風哉

河圖洛書群歐大任

横圖于其前也又作圖圖左右分析以象天氣又作方經疑圖書于是誣怪而走離矣余當觀邵子于易既出下之務世儒推象数以原經而經晦行意見以傳經而立教也正本理之出于自然者足以周天下之物成天 而後世衙之于人聖人點契乎天會通乎理取則也大圖書其非理也而後世宗之于數圖書之理其非天也

明文海

内為以時之十合者之九九行之而為八十一八十一次信子圖學為邵子之易非上古之易也察氏作皇極東發謂天地定位一章必非先天卦位疑圖學之不可中發調大地定位一章必非先天卦位疑圖學之不可以學風雷水火八卦對待之體乃別而圖之為後天上 行之而為七百二十九極之子六千五百六十一馬自 圆交加八宫以泉地数规横而為 圆填圆而為方天地 以為補洪範不傳之數然玉齊胡氏己謂大禹之作範

LODINAL LIDES

神窥員文而列于背有數至九馬因而第之以成九類 子陳晦又不可陷于韓書之流別洪範籍蔡氏以推行 何其敢于延經哉夫龍馬出河伏義則其文以盡八卦 不可通于洛省之九五行一時不可通子八時之義策 未必拘拘于害之位次以定畴之先後矣天地十之数

于伏羲而十以尚其全體各書獨于大禹而九以者其

明文海

治洪水赐洛書法而成之九時此劉敢之說也河圖呈

孔安國之言也伏義總天而工受河而盡之八卦尚

卦熟為一六而下熟為二七而上熟為三八而左熟 制則龍馬所載為何圖書以各題而成則各題所可為 之說耶附會神怪實起于此也且如河獨之數析補 夷以為皆出于伏義信如是則易出于圖無圖則八 不盡範出于書無書即九時不成何異于解候謂河以 何衆至於劉長民又以圖書互藏其用而北言子陳布 大用子明堯夫諸人未為無見也其必謂圖以龍馬而 乾出天也洛以流神出地符聖人必有神物以授之

皇極稽疑福極何以屬之奇二四六八十偶也而五事 四九而右就為五十而中就為或免離震就為異次良 五事何以居上五紀何以居前左而皇極何以居中即 從福極何各專一位即一三五七九奇也而五行八政 天地也亦拘矣以谷書之數察合九時五行何以居下 因以四成数常處其方因以成數各補子隔聖人之效 坤其卦也因其上而上因其下而下因其左右而左右 政何以居左禧疑何以居右三德何以居後左而無

天乃錫禹洪範九時異偷攸叙又曰河出圖洛出書聖 于文命時已具乎其中矣大禹會而通之以作範故曰 始作八卦平成之後立極級民之法事天治人之本布 觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜于是 五紀三德庶俄何以屬之偶因其自一至九之丈則又 象易已行子其中矣伏義神而明之以定 畫故曰仰則 異必殿横白黑錯綜置位神聖第而成之私而傳之耶 余謂渦淡之初天地萬物之情陰陽鬼神之狀寓于法

明文海

史遷隊是非辯何喬速

論稍為得之隆慶丁卯于印上讀潘啟明圖書削言因 卦因見河圖洛書果無圖書八卦亦須作朱子有云伏 義仰觀俯察遠求近取安知河圖非其中一事二氏之 於經未必如世傷托異假秘分配推行以鑿之耳程子 有云孔子底麟而作春秋麟不出春秋豈不作如畫八 人則之盖聖德格天河圖效靈圖書之數未必不可通 世家為孔子弟子别列一傳傳次儒林而老子獨與莊 者時君之所尚也生當其時得不云乎彼其為孔子作 獨遊俠貨殖二傳自為之似推本于先王治世之道以 班固謂子長是非移于聖人故所論者漢書多準子長 報施賢人不得其當其寓意可知其貴處士明矣黃老 為列傳之首恢收發慎反復重複異於諸傳以明天之 為正則鳴聖人是非是則然矣抑非知子長者也子長 不世之才自凝甚高何凝乎直凝伯夷耳彼其以伯夷

大己日東公野 意謂有崛處好士之行貨亦可再無其行而徒語者以 道歸於本富而要之誠一之效未當取作發犯科者也 神情動岩游俠之序語及原德季次有抑有楊未當退 文之法當如優孟為優極其形容募擬乃能筆意淋漓 處士也貨殖則歷叙天下都會之區者親至其境土而 其云無城處奇士之行而長質賤好語仁義為足差者 目見其質遇者天下古今之奇丈也其論所以治生之 周申韓之徒共立一傳耳可謂先黃老而後六經子作 明文海

巧姦執弄法善人不能化惟一切嚴則為能齊之此皆 明其有為而作之意班固不知此法于貨殖序則給回 有罵題者子長自叙其游俠之意則曰樣人于尼振人 以時而息財富智者有取馬亦猶叙酷吏曰民倍本多 殖之意則曰布衣匹夫之人不害于政不妨百姓取與 口愿世不如治生之本務也夫就游俠質殖而論之得 不聽仁者有馬其既信不倍言義者有取馬其叙作貨 不云爾乎不然則兩傳不作可矣予當論古人為丈木

大之四軍公馬 後又復間以議論宣出任氏之後又復結以他解一何 無章也且班固作漢書則漢書而己又何遠取完露白 孔子弟傅已有之矣而復見于此是二傅也寡婦清之 生為之而班固因馬告以完戴白圭之徒為傅則子貢 徒則古之人之治生罰卓氏之徒則近世之治生皆引 以證貨殖之實殊非分節為傳者其分節為傳必指先 此大亂之道也於游俠序則曰罪不客子誅殺身忘家 非不幸也真罵題矣又質殖總為一篇若完露白主之 明文海

以知子長之意也固曰史遷是非該聖人子曰班固去 是縣騎將軍益貴舉大將軍幾落真無色所以為大將親之多屬之深入敢戰之士今其扶禄與大將軍等于 主之徒也盖因之不知子長不特此而己張湯杜周已 軍數說者意在言外固乃分為二傅且一字不易其何 為之傳失而發尚仍子長之舊論其為人此資語也子 長衛青一件深明大將軍該恭不伐仁善退讓之美而 天子不益封天下未有稱縣騎將軍貴不省士而天子

火シロ軍公島

明文海

取謬史遷

辨文章五替朱悠澄

**昔余友人陸大行楊宫諭當讀余所為文軟語人回他** 清商清微之詞為應為買為国人而君臣則屬之官聲 日子何以知其然曰贵人之詞多官聲而余詞多羽故 年緑終人也是人以間之余余獨曰否余當以客終或

羽詞多客而藝工農園每請角調六經之文章官也韓

柳歐蘇亦然近世館閣成宮之遺也都陽之丈校奥之

金月巴月八三 之 為聲其思宮其群迫剧山慢愴之象非进于不能領 善客也就禽别之雞處照朔故雞屬官而無屬羽胡羽羽 **裁被非欺也有宫以招其将来之贵有羽以徵其未然** 羽况高議芸臺之上乎或曰然則居養相移孟氏殆欺 咯之彼也終節黃橋之夫雖老於行亦能以官而文其, 之賤造物限之弗能奪也拾遗老於西川始未當官而 鳥歌之音手歌之聲多官而禽多羽以歌能為主而禽 詩悉羽音也不特荆鄉也或曰何以謂之羽曰君不聞 明文海

黑馬皆可致求黃馬于鹿中白黑馬可得致手則黃馬 也求馬于底中黄黑馬皆可致求白馬于底中哉黑馬 聞乎曰龍之論白馬非馬也其說曰白者形也馬者名 不可致故說白馬非馬也則將難之曰求馬於既中白 馬非馬則天下誰為馬者彼將無以應也曰其詳可得 之世能難白馬非馬之群子曰能何以曰将難之曰白 士與龍同時為一折其口而啞其两也或回使子生龍 未當不怪龍之誕笑穿軍之無識又恨不得一明達之

形使白不得屬之馬則馬亦不得謂之馬也馬不得謂 之馬則人不得謂之人人不得謂之人則居不得謂之 可别手形以出名各以表形白亦不得無各亦不得無 則言不順事不成能之意未可盡非也曰子以為形名 白者形也馬者各也固將以别形各也孔子曰各不正 獨非白馬也持此以往則能之義必隨矣曰龍之言曰 亦非馬也以例語餘亦復如是則凡馬皆無有是馬者 也允馬皆是馬白馬不得獨非馬九馬皆非馬又不得

辨夫順其自然而別強其同然而混形名是也白馬非 居臣不得謂之臣而既成上下必且混然一切而無所

黑馬則達矣然又嚼然而無足奇也故曰恨不得生龍 馬之辨未有不至於大窮者也若正言之曰白馬非黃

之世為一折其口而臨其面也

李長古詩辨鐘惺

所著歌詩九二百三十三首今二百三十三首具在則 杜牧李長吉敢友也叙長吉詩曰賀且死當授我平生 明文海

欲存者甚矣無職者之禍人詩也然則投質詩與恨其 欲存者必矣乃不足以定長吉詩而必欲别傳其所不 乎夫以於心有所據而於世無所與之人死而投其支 知况如賀等者皆於心的有所據而於世一無所與者 堰中不亦紛紛多事乎以陵云文章十古事得失寸心 而李藩者乃從賀外見搜其逸者且恨其以風怨悉投 長吉詩無逸者矣其逸者非逸也皆質所不欲存者也 知我者以詩詩止二百三十三首則此外皆其所不

而二百三十三首傳於世而無一字之七者皆長古丈 章之神之所為也若長吉各己所不欲存雖舉世之所 投者其為庸人無識則同要其得投退中則長古之幸 欲共傳而必殺然自去之者也

明文海卷一百二十

郊祀分合考焦或

禮莫嚴於祀祀莫嚴於祀天乃其說如聚訟然迄今莫

之克商展戍非望亦不言地盖古犯上帝必及地祗帝極六宗望山川偏摩神雁神不舉而無地祗之丈 火之口草公島 考也其主分者言同禮 序昊天有成命為郊祀天地而 之能决上漢祠五帝 · 恭矣大抵 祠后土至丞相 於建武再議於景 望山川偏摩神縣神不舉而無地祗之丈武抵其說不外兩端主合者言舜之受禪類上兵議於景初三談於泰始太和而唐若宋益 匡衡 孝文增雅五時宣帝三年間幸 明 文海 大司樂冬日至地上園丘之 始建南北郊分配之議嗣是 作此合祭之明文為 蓝 制 詩 可

地取坤居於未之義樂不同也立論不同以為悉有據也用園鐘於震之宮取乾出乎震之義用函鐘於未之以就陽祀地於夏至從陰氣潛萌之始以就陰時不同天两圭祀地數不同也犯天於冬至從陽氣來復之始 六起以蒼壁禮天黄琮禮地玉不同也典瑞以四主 則曰禮天神夏日至澤中方澤之制 依牢不可破 而已周 禮王祀天成九舉而郊為尊冬日至於 不知先王之郊一成之中自有分合 則曰禮地抵宗 有 非 礼伯 撼 始 同 之

馬 火三四頁 全导 者 風 者 祀 滗 者廢詩書準詩書者發周禮知其者父天好地之道也後世經學不 郊 Ð 不 雨 而 人 天 天好地之道也後世經學不明妄騁已見准周別犯也不合不專不分不尊判合天地之大義迎亂二至日之郊盖分祀也自餘皆合地從天 弯而 聖 酊己 祖以 刖 以祖夏日至於北 為力 祈 神武肇四海吳元年當分祀天地當 雨李秋日大饗於明堂而配以 憂 及覽京房之言慨然定為合祀以首 明文海 郊祀地正月郊而 其一說不知 祈教神 其义 稱四立 八次天 齊 有 饗 Ð 禮 Į 春 期

本日議之於是采言官議断然分為分祀於是作園丘 一下之分陰陽之義未著也又屋而不 壇於禮經不應下 人民級聖明單精制作諸郊廟百神成欲憲天 稽古大 人民級聖明單精制作諸郊廟百神成欲憲天 稽古大 未有能宣揚古義潤色大歌卓然當於聖心三陽之候行之是時草創之初未追禮樂一 邓南稍北為皇窮守以大明夜明列曜 禮樂一二儒 者 雲 故為 雷 雨 臣 丘 下 亦

客祭 迥 榖 亹 時 **溃若陵寢諸山從與享而春秋分** 韭 手 至 親 工大黎殿舉於季秋擬古明堂而不於檀奉高皇帝配成首仍祀上已復念父子同列連袂並配為 ی 作方丘於郊 迆 **攻念父子同** 壶 14 P 敬 而 復九代 袓 嚴父之文為此 書周禮 九 1皆不為 稍 祀! 明文海 南 之 禮 為皇祇室以五 備 空文 不止 當而 為 上牵 而 非 可 朝 謂威己或者乃 禮 奉献皇帝配盖 聖 此 Ð 於是 大礼 15 則一成之祀 所未 嶽 夕 南 殿 月 五 究且 用 鎮 北 如 四 国 レス 邻 亹 争 禮 沟 祈 初

歲 賓 兵 論之春秋傅曰天子祭天诸侯祭土盖 間行之而不以為易盖古天子之出入也後禮親祭甚多成成行之而不以為難今禮親 倫 符 祭 禮 聚 甚 弟欲禮之減於古母乃輕重發急盡失 帶分合之禮亦見其難已愚以為禮者 禮樂為政守此而天下自服後世事與 甚簡用材有節以其時天子所治不過 雖 親然 物 甚 不、 人 繁 必り以

在 升 祈 祭! この耳とな 宫 天履 子 可以以 其美旨 父而可以祭母父尊故也天子祭天諸侯不得 市 不可一日不見父母人君不可一成不祀天先王鹿地而謂之天子盖奉天為父母而身為之子也帝明地不可與天並尊天之義較然矣是以人君以然土天尊故也故子思論郭社之禮而怨之以 沼 於 不、 天 而 和 主於天隆 陰陽 君 和 和 氣孚 風 我辨馬 明文海 雨時餐帝 格 非 猶之宗子祭父支子不 偶然也禮后妃夫人 於 郊而醴 泉 出蛟 祭 ソン 龍 君 有 王

然不犯天則於天有違心故水早薦孫災沙並作未必 人代乎故人子一日不見父母則於親有違心人君一 人代乎故人子一日不見父母則於親有違心人君一 人不得與然以公卿代之未開人子之事父母亦可他人 一周 四盡蚤作夜思事制物宜纖微綱領可不犯天則於天有違心故水早薦孫以 人名之然則明古誼以格上心非東海以路之然的傳達者北想本 圍 項可以致太平垂近名執厥中將宇宙

于乃更修其廢缺整其旗亂而為十古憲度之宗盖 火之の草 五 扎 文 迂 時 世趙簡子見諸儀皆謂之禮信子不 武之政布在方策則此時我籍尚可尋求非若孟子時幽厲式微王章不前孔云吾學周禮今用之 冶 共 而 肾 周 不 箱 ST 012 無緒至秦而甚思之以為周室之禮寬而 末 切繁縟而無當於世遂乃 時諸侯踰佚已去其籍 而 弗祥 也就文志云仲尼沒假言絕諸 明文海 及秦而無復有在 婚滅文章以愚點 識 其儀也至 子 太 子 回 之 弛 首

十七篇耳即今之儀禮也同官獻於孝武時高堂生前舊孟卿后倉戴德戴聖為五也此 矣漢與高堂生始傳十七篇孝宣時后倉最明周 曲 守 徐 生以善容為禮官大夫瑕邱肅奮以論禮至淮陽太漢與高堂生傳禮十七篇而徐生者善為容孝文時 臺記乃以投戴徳 戴聖慶告三人皆其弟子三家各立於學官儒林 盂 卿事蕭奮以投后倉后倉說禮 戴聖鄭康成所云弟子五派 聖為五 ·数 外萬言號 日后 其所 秘 禮 者 傅 氏 戴 槫 為 則

大三日草 官 岩 獨 周 嚴 人隱 匿百年而始發之官 相反當始皇禁 通人劉向子歌 屋壁之藏 馬 周 融 以考工記足之 真 傅云秦 11 TO 17 所以久湮 廣覽博觀紀 復入五 也是之時東衛列武成五府五家之儒益、 自孝公 而 及之時東係並出共排為非是惟散在府五家之儒益莫得見馬至孝成人族者首開歌書路出自山祭孝武除扶書律開歌書路出自山祭扶書時持疾思周禮而剪絕之是 晚 明文海 精春 以下用 出 者 儒並出 秋 凡商君之法其政酷烈與以始皇惡之特甚禁絕尤 乃的以為周公致太

局官則此周禮是也達以為六卿大夫則冢牢以下及者近得其實獨以書序言成王既點段命還都在豐作業馬眾達二氏宏雅博聞又以他書轉相證明遠之解水平初年旦九十家於南山能通其讀鄭衆賈遠往受 弟子奔丧唯有里人河南銀氏杜子春一人尚得其之書成規具在他書者皆可然正云未幾道倉卒兵金戶正左 禁馬衆達二氏宏雅博聞又以他書轉相證永平初年旦九十家於南山能通其讀鄭衆 六遂為十五萬家桓千里之地甚谬六卿之人實居四 周 者 作 解 解受 傅

畧 向卒京帝復使向子歌卒父紫歆於是總摩書奏 不著盖这六十為武都守述平生之志者尚書詩禮 倦皆 同 故有六就七客之屬歌之銀在京帝時不審馬歐 傳諸子詩賦向軟 É 九念前紫之未果者獨同官耳年六十有六目與 謁者陳農求遗書 故云紅千里之地者誤又六卿大夫家宰以下 カ 百公司 補之謂之周官傅藝文志云成帝時以書顏 係其為目撮其指意銀而奏之 明文海 於天下詔光禄大夫劉向校 其 意 傅

為辨疑一切特省竹帛之浮辭其所變易者灼然如皆作周禮解討又云玄獨觀二三君子之文章必求名衆故議即街次仲侍中賈君景伯南郡太守馬季 夕之見日其所彌絕者奄然如合符之復析斯可謂 來通人建士大中大夫鄭少贛名與及子大司農仲父所修業故其文多乖缺理或然也鄭玄序云世祖 乎盖成帝時劉向父子並被帝命至向卒哀帝命歌 以云孝成命劉向子歌考理秘書始得到序者 何 卒 師

多者不過三十言又書之所作據時事為辭臣君相語殿命滅淮夷還歸在豐作同官是言盖失之矣扶尚書字發疑正讀今贊而疑之底幾有修足為世訓也其名字發疑正讀今贊而疑之底幾有修足為世訓也其名 招 披 攬 200 者矣然 作同官時又作立政上下之别止有一篇而 私远謂二鄭者同宗大儒明理於典籍 猶 有条错 明文海 相 遠就其原文聲類考求 存古文 點、 周

禮義得係通鄭氏傅曰玄以為括震大典網羅衆家周知周禮乃知周公致太平書故能答林碩之論難使周批奪之何休亦以為六國陰謀書唯有鄭玄編覧奉經松本存以武帝知周官末世不驗之書作十論七難以隆平之瑞始於成帝劉歆成於鄭玄之附離者大牛故 禮大行百世明王之憲法具在馬易曰 雞 者乃六篇文成数萬終明文海 强而同之矣丈武所以網 始解句周禮 40 周 國 周公定之以 神而明之存乎 與周官不 家 同 周 周 故 12 固

火之口車 全等 晉事或似爾雅論語或似禮記之文其師春一篇項 篇 数 其人今周禮 書 按 晉 次言邱戲金玉事微書二篇論弋射之法生封 公孫段上篇公孫段與 十篇則諸國夢下之書也與邱厳一篇先叔魏之 史太康二年次即人不準私發魏安養王家得 十車有紀年十三篇 汉家周書考沈 本 炳然行天下者則玄之力居多馬 明文海 邵防論易國語三篇皆言 易由陰陽卦二篇卦下經 篇 世 語 竹

帝 竹 捂 篇 正 詔 折 نخر 也又按 書 15] 茍 埬 王所自封大歷二篇則 圔 不 隨疑分釋皆有義證此武帝紀 刕 别 詩一 名 一題漆書皆 可 有 採 篇雜書十九篇凡七十五 除 杜 訓 次之為中 陽 周 頖 春 易 說無暴象文言繁辞 秋集解 及 科斗文字 紀年弱為分了 经列在秘書者 後序亦云 部生談 煴 簡 ル天で 斷 汲蒙古文七十 筝 作 周易上下 篇 類 及 札 其紀年 前易 部 其七篇 不 耳 後發次武 束哲得觀 穆天子 東 起自 替本 篇 者 簡 與 傅 帝 傅 五 北 五

火之口車 公等 矣。自 父之田宅而中分之師春一卷純集 魏 此 种 眹 用夏正建寅之月為成首編年相次晉末獨記魏 京王之二十年盖魏國史也其文 糂 产 周 篇 之汉家所得書 無 皆三代事無諸國之別惟持記晉國起自 太甲 者 語 蛚 潜 及所 孔 出殺伊尹乃立 子 FIT 謂周書也乃漢藝文志有逸 雖不合盡其篇 删 文海 餘之書以今所謂 其子伊 大史春 日大凡忠具於 尤氏侍小盆事 **竹防伊奮令復** 汲冢 秋 周 殤 周 經 書 事 皆 其 至 此 合 稱 と

善注文選日月遠在晉後其所引亦稱逸周吉不曰之止欽四篇盖漢以來原有此書不因發冢而始得 孫黄氏震李氏燕號知古今皆未深考予故録晉書十一篇者當之耳晁氏公武陳氏振孫洪氏适高氏名當時儒臣求汲冢七十五篇而不得遂以逸周書 家 周書其汲冢書另有獨目世必有能傳之者嗟乎古 後序於此則是書非汲家 書 惟宋太宗時修御覧首卷引目 中 物 沿當後其待人 始有汲冢周書之 名 標之日 ルス 左 と 汲 李

火之四車公島

明文海

掌王之八柄策命而武之外史掌王之法令及四方法八則以詔王治小史掌國之志定世系辨昭穆内 官以紀言行故曰君奉必書 炳 五 八川以铝王治小史学國之典八索九邱其侍白遠周禮 娘天壤者夫非漢偽之力 更数千年始發光芒旋復記移 經 箱 前 史載籍 也者先聖據龍圖 旧考况恐 孝 握鳳紀南面君天下成 同禮稱太史掌邦之六典八百機勘斯在考之前載三点 蚁 如此然則六 箱 到 有

史

· 福章孔子以大聖歎鳳鳥之不至惜將壁於斯文乃為國語鄭書之躬男以月三 書坑儒士以刀筆吏為師說伏山較或失本經以口 李則天子之史有五馬諸侯之国各有史官在停稱志三皇五帝之書內史学邦國都鄙萬民之治以贊 志國語鄭書之類是也周道京紀綱胤褒貶失實隳 漢惠始除挟書之律儒者得以析案行於民間去 微言絕諸子之言紛然清亂凌夷以至於秦焚詩 秦 述。 傳 周

陳 開 彈言武布置太史公命天下計書先上太史副上丞 三論語有齊魯之殊春秋有數家之傅其餘踳駁不可 既遠經籍散逸簡礼錯亂傳說紀繆書分為二詩合為 延 献書之路置寫書之官外有太常太史博士之藏 史官之信也至於孝成私藏之書 自軒黄退于孝武作史記一百三十福詳 閱廣内私室之府司馬該 久子 遺書於天下命光禄大夫劉向校經 100 明文海 世居太史探采前 頗有亡散使 傳諸子 其體 謁 相 内 制 者

大重照所四方總生鉅 儒自遠而至石室 蘭臺彌以充 上客一日集界二日六藝界七日方技界几三萬九千九 上客一日集界二日六藝界三日站子界四日詩賦界 其就家中書於天被問上散遂總括奉編 提其指要者為 專批彩叙而奏之向卒哀帝使其子數承父之業乃徒 城步兵 温 其批 柱 椡 校方術每一書就向 校 尉任弘校兵書太史令尹咸校数術太陽 娰 採 為一銀 論 其 指 窷 各 為 九 徙 辨

とこり 掌馬並依七客為書部固又編入漢書敬文志董卓之 制 史記舊事皇覺恭事四曰 積又於東觀及仁壽閣集新書校書即班固傳教等 使七十餘我魏氏孫級遺亡藏在秘書中外三問魏 分為四部總指揮書一回甲部紀六藝及小學等書二 Ŕß 献帝西遷周書無帛軍人皆取為惟豪所收而西 再公等 鄭點始制中經 有古諸子家近世子家兵書 松書監首晶又因中經更著新 明文海 有詩賦圖讚汲冢書 術數三曰 玽 部 簿 秘 者 有

問文集靡有子遺東晉著作部李克以指簿校之見在 為以水元嘉八年私書監謝靈運造四部目録大九六 為以水元嘉八年私書監謝靈運造四部目録大九六 為以水元嘉八年私書監謝靈運造四部目録大九六 一萬五千七百四卷於送總没聚篇之名但以甲乙 一十四卷充遂總没聚篇之名但以甲乙 震古用鄉素至於作者之意無所論馬馬惠懷之亂 九四部合二萬九十九百四十五卷但銀題記或以祭 渠

群典大九二萬三十一百六十卷梁有秘書監股釣四 七九一萬八十一十卷齊末延焼秘閣梁初秘書監任 不足以停齊永明中秘書丞王亮謝脫又造四部書目 在之下每立一傳又作九篇條例編乎首卷文藝淺近 火之口再 各等 ~ 陽圖維六司術藝志紀方仗七日周請志紀地域及文翰志記詩城四日軍書志記兵書五日陰陽志紀 明文海 但於書 陰 E 圖 ift 四 任

明文海

2. 七銀一口經典錄 是收文德之書公私經籍 是收文他之書公私經籍 中外數六曰佛録七曰道 本本中不表請收書四 墳 史 E] 悟 又有文德 采宋齊己來王公之家儿有書記恭校又有丈德殿目録普通中有處士阮孝 外即歸主於是民四 牛弘表請搜訪事 颇犯六藐二日却 道録其分部頃 世籍大凡七萬的 世界本月者一卷尚 一萬時報 出 内 外之 絹。 緒寫 官簿 皇三 平绿 Ξ 更 好 E 勘、

三品上 火之口車全等 九三萬餘卷煬帝即位內閣之書限寫五十副本分為 唐武徳五年命司農卿宋道貴載之以船 狍 六十六部有八萬九十六百六十六卷其舊銀中浅 經 跡、 义 聚魏已來石跡名畫於殿 文 砥柱下多所漂没有僅存再補者得一萬四十四 西 殷 日實繪成古畫又於內道場集道 品紅瑙璃 東西廂構 名畫於殿後起二臺東曰妙楷藏屋以貯之來屋藏甲七两屋藏丙 軸中品組留 明文海 珆. 軸下品漆軸 佛經別 料致京師 於東 换 Ę 都 古 百 鋲 丁 行

人全書宋初有書萬餘卷下記購求散亡三館之書稍 矣周顯徳中始有經籍列板學者無筆礼之勞發觀古 店嘉則殺書三十七萬卷唐之藏書開元八萬有奇其 唐希則殺書三十七萬卷唐之藏書開元八萬有奇其 人全書朱敬其疏遠合其近家約文緒義九五十五篇各例 無益教理者並删去之銀中所遺解義可采者成附金只已居不言 馬 遠覧馬史班書近觀王阮等志銀風流體制各有 偏

火ご口車 索文院命學士張觀等編四庫全做開 萬 臣 親 以實之又分三館書萬餘卷别為書庫目回私閣閣成 餘卷又以松閣 總目几 圈 縱 脫幸觀書賜從臣及直館諸臣宴又命近習侍衛 增益太宗 阁 **视摩吉真宗時命三館寫四部書二本** 及後苑之太清 100 三萬六百六十九卷總考宋書太祖太 始於左昇龍 地隘 明文海 分内藏西庫以廣之仁宗重 樓 而玉宸殿四門 PJ 北建崇文館 元四 徙三館之書 殿亦各有 部 置禁 録為崇 宗 中 祈 書 朝

招求遺書得四萬四十四百八十六卷寧宗續書目又七馬追請康之難宣和館閣之儲蕩然靡遺高宗南渡之目為部六千七百有五為卷七萬三千八百七十有朝一千九百六部二萬六千二百八十九卷撮其當時 三千三百二十七部三萬九十一百四十二卷仁英 朝一千四百七十二部八千四百四十六卷神哲根 一萬四千九百四十三卷視崇文總目有加馬 皇太后丧服考黄瓜 翔 Ξ 办

會 或 垂 杖 袖 萬 臣 謂 帶 當 典 員 者 恐丙申秋 既録而 高皇 有 旦夕哭臨查會典所載喪服日各 衫 71 PT 調 腰 經 帝 不當 不緝 不 麻 喪 八月仁聖皇太后哀詔至外臣及家居 人禮乃建 月丙 遅 刑 鞋 杖 沙 者 則皇太后之喪不宜復 麻 自 戌 布 明文 及查高皇帝喪 髙 有 帽 丈 諸 就以所戴帽 皇 説 臣所 后崩丁亥上命禮部 及 得高皇帝實録查 裁定不 女服斯表有謂當 禮 官 用 員 布襄之 足 有所加矣 人為據 麻 布 173

制一右 定 移帽竹杖腰經首經直領布欄衫白綾 你一些大常禮院上言皇帝服布科印外布盖頭麻布衫麻長裙麻布鞋其說 相則丁亥禮部疏未及也故茂子所頒右順門外具喪服入臨所謂喪服者即 版之制 制 袖 衫麻布裙麻布冠麻腰經麻鞋上是之戊子之制禮部言按宋制在京文武官喪服麻布 大 行皇后丧 禮 在京文武官於 綾 即且 說 中 頻 喪服麻布 作 其 考 治 樬 布 所清 服: 脚 诸命命 禄 婦 素版 禮 直 함 至 缜 太 裙: 服; 用

火之口真 百官 頭 書 服 麻经於布四脚之下 冠 省 É 上 齊 唉! 四 徐 送頭大品以上 一种世 上皇帝崩禮 百官並 V 01 p p p 大袖裥衫裙 φ 四 布 脚 上衫裙 樸頭 頭 但部符下州縣只用七個君之喪達官之長, 魁 明文海 注云 木 柊 上 大 襉 杖 見 腰 衫 袖 腰 不用首 經皇后 任 襕 縣、 防 杉 禦 裙 日經盖宋山 八直領欄 省五品 喪 闽 疹 林之意 布 服" 練。 腰 使等官服 同皇 ND 经 制 脚 御史 竹 £ 太 直! 如 杖 绚 淳 后 絹 臺 此. 夜 襉 )BS 褪 Ó 布

明文海

異名不杖之制不宜使上不得一時並加於首四即 麻 领 衪 北 不得一時並加於首四脚幞頭二名一九特宋人州縣官及家居士大夫之服麻布直領大袖衫麻布裙麻布冠則其二字加於裙移之上文義未明國初采 下盤按直 11. 杉 也宋制所 領布 謂 襉 衫 裙 人長官下同僚 疹 PP 即上衣下裳之制然以大上文所謂榜也釋文曰於 頭二名一 四服其采脚耳說宋 佐 物; 而 京較 不 冠 制 故 朝高明用 當 帽 桐 13 绀 煩 白之 丧 帥 出 U 回 物 然 而 服 袖

火この見 ÞÍT 則 服 會典不曾開載當察修時只載洪武十五年八月成 俎 居 , 者, 禮之條不及查丁亥禮部所上喪服之制只回具 悄 施今洪武十五年丧服 年丧服即宋人後一制也惟宋人用布幞頭今用 跷 亦 服 耳至百官杖與不杖 而 200 布福 無異文則其說 已遂使二百載之後觀者茫然所載大武 あ 加官於首服 明文海 有所未盡然又謂 則我朝之制本無等差實 Pp 宋人前 布襴 移則首加 制也洪武三 服 直領 四脚 ふ 布 官 子 亦 有

文皇帝丧禮亦曰丧服禮儀一遵洪武信制則 言杖與不杖今議禮者謂杖乃斯豪中一套事理或 麻 然弟高皇后丧服禮部言之詳矣不惟不言杖且并 孝皇太后皇后丧禮始自高皇后其喪服俱言斩袁 員 此 負 大都我朝大喪禮始自高皇帝皇太后喪禮始自 布員領形不解邊便是斯豪縣從省文以至承訛 皆服斬衰一致查諸實銀則又無之想是暴修者 板碎領東俱不自言及也建文被制始 置勿 其所 論 首 即 宜 遵 小人

火己日車公島 三之 後済字州同知潘叔正建言元時開會通河所未成 高皇帝建都金陵不煩 識之以待用禮者考馬 用者想不過高皇后喪服而己禮屬聚訟不知所執 明 運河考未英 文海卷一百二十 稍加沒治便可流通遂遣平江伯陳瑄工部 明文海 轉運成祖遷都北平初從海 運 者

其 獻 耳毛 知 放 遂 沙 出 計 非 水之勢 為四分六分之法全在開 禮相視經管元之內食者 南北之中也宋公虚 南 下 汥 北 **刚高三尺**北 H.E. 上縣之戴 池 有高 レス 惟 四分南流達 低 如南流 村祭 流 懷訪 用六分之水 蜵 我待旦五里退 用 叼 口 劃 問 分之 、断其流而, 以六分儿 相 不道药莼 欲 距之路一 從任城 水 則 南 汶 則 HE 流達 老人白 有 南 勿 置 移 東 長 下 旺 闹 刷 隘 流 附 短 上 Z. 洏 刷 閘 共 南 不、

明文海

不能常如舊

不能常如舊也嘉靖末年尚書朱衡因茶城之阻即故意增減而水之分數南北俱奈矣此問河所以多故而後較量甚費心力盖毫釐不容紊者後因管開主政任深其底廣其旁或併二開為一開必能容六分之數前是短不能如法當容六分而開短小不能容受則為之 泺 長 百 يا و 上 開低三尺 使水易起 九人計 刷牛 有 x 共 ·孫元人所築· 南 相 至 距里數自 洁 頭地 南 前 Ż

赶

而'

任

交會何以不於而近年每會報於宣無其故盖昔宋公一於雖於新開漕河增建內華古洪二開後又增鎮口間一於雖於新開漕河增建內華古洪二開後又增鎮口間以於此於所開漕河增建內華古洪二開後又增鎮口間以於此於河會開河一百九十四里提馬家橋過黄河之 之造開也自胡陵城開至盂陽泊 都 史威 應期所 刷 河從南陽 直來抵夏村又東南 閘 地高四尺自孟 與

明文海

惟 侮 内陽一路皆平流 改 一路皆平流 南 之 而建瓶之勢 闸 1南徒或穿 利遂 至 洁 一用之為運而 我家 遊店 頭 鸿 上 失矣 削 躍 清 河變為 黄河矣既用黄河 因水石於平 之:舟

一出沂水縣南三谷至邳州入淮此皆可立 坞分挽其河告竭運機難行誠得古人相水分流之法於此汶河水經有五汶北汶廳汶紫汶語汶平汶皆汶水也今三汶已有五汶北汶廳放紫汶語汶平汶皆汶水也今三汶已有五汶北汶廳放業方誠得古人相水分流之法於洗汶路入南班分水間而二汶則南流入淮一出蒙山東湖谷入南班分水間而二汶則南流入淮一出蒙山東湖谷 水 則當 公所 61 峄 脒蒙 就做了 陰縣 沂 水縣 諸 泉入邳 其谷已經諸運 李 [44明文海

水 者 則 淮 即 出 上皆宜分其流而挽之山 小水縣盖山會家班 郡 使隨 河 西 中日之大患在高家垣如却許皆可分流而於白宜分其流而挽之去 順 南流 道 八其勢不得不 元所 河 其流而 與 北去者沂水之源 泗水合 謂 尼 BIS 趋 陰 此 ,1, 凡使之入淮<u>则</u>南向者固其太 堰 沂 西 則 変 由 有二一 塔里 使一斷 稍 河 出曲、 此 出 堰 節 添 也 流 者。莊 徐 則 家 州運 如至 雄 洗 邳 皆 有如 14.

成指止此矣公梢以為浅一 吕 流。 至三 之河 杂洪之南 河不入運自徐州而下皆 剛一開 必留 昭稍浅一處公送悟古人用意之精盖中道皆此矣公梢以為浅一老叟進云聞之先輩两間柳樹灣盂陽泊二間之間役夫云下皆生土河間則為開以節之使蓄水濟運告劉公天和濟 柳 调 下而黄河之流 為開以北田城 下開之水盡洩開近者積水猶易盈 有 積 亦 水 獑 有 石 刷吕 刷 而不 盖上來之泉 梁 至 有上 潰 决 闹 失 下 刷 刷 دناء (1) 刷 河海 在 坊

欠己日真 全島

明文海

二班字縣淺鋪十一宿邊縣淺鋪二十一支河三桃每淺必設鋪每館必置夫以濟之邳州有淺鋪十支 以東之盖自徐州至淮安高下懸絕其流甚还特設 但 積 者必倍費時日故中道留淺數丈船行至此雖少待 於急流之中寓蓄水之意訪謂三淺當一用非谬 淺鋪十二清 開河有淺徐州之南自削溝至雙 水 河有淺徐州之南自謝溝至雙溝淺九三十六處不必監開即可越之而直達上開舟行願速矣不 河縣淺鋪五又置新莊開及山陽縣 河 閘 源、 솼

泉、 諸泉入間河而濟運者初僕七十二泉繼增為八十 無 運舟行順利浅夫改為限夫諸問視為大具支 增為一百五十二又增為一百八十今且三百餘 日增而清政不學者則治泉無其道也山東濟南 策此運河故道所以當講也 寒而前軍之方濟運之意無有知者 其詳見永樂十四年平江伯 泉政考末黃 建議玩中公 遇 後自黃河 水 河任 间 茫 矣 其 然 归

亦必有山魚脉相近一出土中則其流濁其性温其所拿既有三一曰滁其源泉源所出大客有三一出石穴或 截宿即不許耕灌而且開渠估地食夫看守不勝勞擾 報官即不許耕灌而且開渠估地食夫看守不勝勞擾 中則得山氣多泉亦清例若出平地沙中則得土氣多 處 几天早而地 10t 17 TH 润者下必有泉泉亦不止三百有餘 明文海

早 須 国 水深二尺湖九尺波浪常高和北海出之勢乃住如泗水縣之北須於而清之數步問既掘一 乾 將諸泉各引其 洗 則涓滴難引。其流泉之流 駁 不 滁 蓄 能 生 則 其 物 FIT 出石 遇司之 31 中 小者 右 既 不 沙 日為池大者為塘縱松八過涓涓八流耳失於 摇一深 10世 則 行 中 横不 者 門涓之流耳安能浸雅人的涓之流耳,是一尺此具,是一尺此最得勢者也,如此人間河路,是此人間,不能,在我也,以明此人間,所有我也,以明此人間,不能, 多沙 出 土中 横 布滿 者 ڠر 所遇二 月混

則 答 皆 有 势之小河 汉矣此須擇人而任使之盡心經理如法修治初開其勢大角揮之引請泉會之而導之入運盖水分流則為 動其派而會合之宜入四者入四宜入光者入光期以外也三日併其派泉之行近或數步遠或數里利之術也三日併其派泉之行近或數步遠或數里 其 富 項:利 盆 浙 進之勢用則治然長 往不用 則任民 增合則 助 光 里 此 剛

杏 34 有司奏罷管 之强弱審其流之叛惡測其地之高下察其土之堅 即今黄河北行運道消涸急宜請求而修復之别其 一時泉夫暫行革去候黄河不經徐吕之日再行計 三縣泉夫暫行革去候黄河不經徐吕之日再行計 一人 人 羅管泉主政而諸泉皆湮廢旋復設之泉始通 之 Вþ 三縣 治 從 PP 而 明之亦存乎其人耳且諸泉之水不獨憂其 主事一員管濟南諸 泉正統已未欲問事省 之計谈通 坠其 官

大三日戸 71 DIS

以通

明文海

南 Ł. 通 淌 後分流南北告也濟北東會於次今沒反西北入通漕運一湖界為三湖盖導汶水自東北渡至湖班湖古之大野實濟水之所鍾也宋司空祭提其 旺 1 水 X 於則開其渠口而使退大小則為此大則為 為具 櫃 則亦能沒溢四出為剛河之害故 考表黄 一有所藏蓄此 海多為者 中

濟

中

明文海

於櫃而以時出納也司水者浸不加意任民盗耕,與此為馬踏坡湖南為蜀山坡湖而岸為南旺西湖之外更之下為馬路班城湖南為蜀山坡湖而名實俱紊及之下為南旺東湖二湖之下方為馬路蜀山坡湖而是此為馬路坡湖南為蜀山坡湖而岸為南旺西湖東北為馬路坡湖南為蜀山坡湖而東西界分之二湖東居民惟以西湖為南旺湖而東面界分之二湖 開 陟 胡 迎 其 旺湖湖》 指

明文海

十九自蘇魯橋至田家 樓原係收水門戶不便築院塞三尺蜀山湖院自為家 壩起至蘇魯橋止三千五百八五湖土院南旺湖周圍院長一萬九千七百八十三丈原則縱横奔騰反為民害先年工部侍即王以旗原築 三尺 裁 五湖 漆 原留入水渠道裁植封界高柳馬踏湖提自弘仁裁水楊為界馬場湖提東面長一千六百二十丈十丈自蘇魯橋至田家邊原係收水門戶不便祭 至 禹王廟止長三千三百一十三丈安山湖既長四千 防奈其經界其減水諸開盡行於廢旱則無 31 橋 面。

曹渠而漕渠每資於水櫃故治之宜完备然詳考南旺界偷種等計界提及,以減迹近日科臣常居敬與河臣季界偷種因毀其提以減迹近日科臣常居敬與河臣季郡值等計界提及其提以減迹近日科臣常居敬與河臣季司直,以有種因毀其提以減迹近日科臣常居敬與河臣季三百二十丈而斗門開壩悉己完備歷年廢此預民逾 P 於山修物,水季 逾

明文海

超家莊長二十四里七分自趙家莊南至馬家口長八河南至安山北至壽張集長二十里三分自壽張集東至河東十里鋪在湖中自鋪至安山河南至安山北至運河其十里鋪在湖中自鋪至安山村至運河其十里鋪在湖中自鋪至安山大戶提益十之七八美安山湖志稱紫迴百餘里而不 周围共八十里較志所稱雖少十分之二而視 祭洞百五十里今王 公所祭 **提止一萬九千**  建三数百里乃淮之委也氾獵則有所容分流則有所 為湖而築限團之團內為湖園外為地不許越限私 與矣宜 將湖濱之地凢豪民侵佔者皆令土退還官盡 高家堰考表黄 几水有源必有委白馬圯光實應邵伯諸河吞吐蓄洩 人水有源必有委白馬圯光實應邵伯諸河吞吐蓄洩

大心の見なな /

明文海

窪 北 自漢陳登為廣陵太守 御 淮之 故 堪其地南為越城北為武家墩勢皆高亢而中特安之西南隅去城四十里正當淮四合流之衝創 如黄河之有九河送 就 其功完疏内未嘗言 流也我朝陳平江治 低處 時楊 州縉神欲 築堰長不 築 過 河 六七里盖以節淮之 及隆慶間王公宋木 江 惡 此堪怨求甚切遂檄淮安 河以其無關緊要並不 諸河泛滥害及於 漢之有彭蠡具品 為總 暴非 揚 遂!

南陳文燭與蔡之盖谁流不入河則湖流淺遊而高寶 時限文燭與蔡之盖谁流不入河則湖流淺遊而高寶 時限文燭與蔡之盖谁流不入河則湖流淺遊而高寶 自淮河現流水面至岸高七尺自岸至祖陵南湖 陳文燭與祭之盖淮流 明文海

策者一為河淮合流至雲梯闕入海自禹時至今未之一淮流暴漲不能無虞時功已就緒王公不以為然及一淮流暴漲不能無虞時功已就緒王公不以為然及民一才子復命曰斷淮之委非策也且陵地不甚高萬尺一寸子復命曰斷淮之委非策也且陵地不甚高萬度門高六尺陵門地至陵地高一尺七寸共高二丈三 七尺自 湖 南 至下馬橋邊地高八尺四寸橋邊地 用故既欲孫其源而人欲安其流所謂九江孔殷時導河北行為用故既改之使蓄而又欲導之使為體而以行為用故既改之使蓄而又欲導之使為體而以行為用故既改之使蓄而又欲導之使為體而以行為用故既改之使蓄而又欲導之使為體而以行為用故既改之使蓄而又欲導之使為體而以行為用故既改之使蓄而又欲導之使為體而以行為用故既改之使蓄而又欲導之使 以使水係同止行以止 夫 同此 夫 况: 然、 類為所止水四河馬

明文海

大越 則 而 隨 逆 九五十里一大大五十里一大 ~淮之性矣其三謂女之也今淮為行水乃公 谁之清流以滌河之濁沙其意甚美但惜其見稍出諸海口是又添一重會合也何得為反跳乎獨而會於徐家堰初時維淮水入湖今井黄水亦相此夫河自北而會於淮郡之西橋又三十餘里一大指而會於淮郡之西橋又三十餘里一之性矣其三謂有高家堰則租陵前河淮合襟無 出 乃 欲改而 湮之不 但 选 河 之 性 獨湖相一南無

E 颙 而易見者所當察也

火之口更在的

明文海

周 则 別 萬思二十三年淮水逆壅 黄導淮 恣盡 建 而 謂 閘 势. 楊 患 月相因 分黄为分有偏重等沙 陳溪盆廟橋 無前後 與張意遂決夫乃於 座俾河水分洩 折表宜慎 治 河諸臣 好養 等公教然主以典為恩而導准繼之中 掛甲 宜 が入 先而分黄可 墩 沥 泗陵淹迫水入元宫皇上 黄家 物令拯 周伏莊與黄交會同 谁口入海又因 燗開 ی 治 総 新河分 持務 勘; 維 科! 河 特 鮑 在 總鴻 張楊 公 分導 黄 公一 王 诸 水 則 决 闖 由 淮 並 魁 謂 口

王口 墹 治 刷 口入海夫分黄之藏 **農通武墩** 浴深 口酌樣 灰於两水之中 在 者 清河之上黄流入口既順待河之上黄流入口既順待河之上黄流入口既順往此開之此分去張於高良潤議建滚水石塌於於高良潤議建滚水石塌於 下 清 雖 徐 以故道緣水勢 高 一十十有欲從腰鋪開者但恐清,中字泊浸當或有可處有欲為平陸惟黃家人及此分黃之大客也又於清明之此分黃之大客也又於清明之此分黃之大客也又於清明之此分黃之大客也又於清明之此分黃之大客也又於清明之此分黃之大客也又於清 消之下流义於金

大心口具公公

明文海

不 能 氾 减 九岩 刷 濫 四四出中州為四河道之環或一河道之環或 河之制分 口一 此學淮之大畧也由是水勢 支 支入平望湖皆從淮口入海一支入五丈中州為湖二患也水不歸遭運道常滞三中州為湖二患也水不歸遭運道常滞三中州為湖二患也水不歸遭運道常滞三之壞或有不可測者河流一分勢遂散緩 壅 稍 蘇自 者河流 石河流一分勢遂石河流一分勢遂 迎 減四尺有 川之水當 餘 效 Ξ 决一线 必

河入海一支從板浦入海一支從海州新壩運河入海 古人治河考表资 市工 人名河考表表 那事即今日四陵水退一導淮力耳何與分黄事乎站 配併於一淮則曆淮之委正所以殺河之怒不當視為 那事即今日四陵水退一導淮力耳何與分黄事乎站 記之以俟治水者考馬 壩運河入: 為 勢 合

城真如城王星真如星皆麟次植立於河中自唐貞元時與為鬼門又次為人門昂雪聲壑怪石稜層水流至春相勢而泥不得積及自龍門而下懼其將入平地而時風而東直至華山之陰皆引之由两山之間使之相勢也黃河之水半混泥沙故自河州蘭州而北由大同 奔 磨 北 水必先導山不 明文海 獨 重 其 源亦以山水 有 相 因 元析至神而相同

河身日高此又運河之一尼也至淮河入海之處則平其流甚歇其石如牙惡其傷所欲削平之宋公曰不可以激泥先下而澄濁為清也嘉靖中當事者盡夷其險徐吕不復有洪矣因此泥沙於積中當事者盡夷其險徐吕不復有洪矣因此泥沙於積中當事者盡夷其險徐吕不復有洪矣因此泥沙於積中出事者盡夷其險徐吕不復有洪矣因此泥沙於積中當事者盡夷其險徐吕不復有洪矣因此泥沙於積中當事者盡夷其險徐吕不復有洪矣因此泥沙於積 **曠無山而海沙逆上尤易壅塞當時治水者因做天禹** 

日治

弩牙之制於山陽縣之滿清 所當 沙 淮 相 淮 於更深今則深入土中矣此祖教水流至此路視沙張於此雅之,謂之機帶取其相於恐人,謂之機帶取其相於恐人,謂之機帶取其相於 詳 考者也 河考 表黄 , 踌躇泥沙先下而河流随之, 汁砌以油灰高二丈餘使與 天此皆古人導山節水之遺出於没僅存二尺許成原應貢奉過 地路之名也予戊辰應貢奉過 地路光沙先下而河流隨之社 村采石為山蛇蜒數 举之典干 则

· 一之故今日治河际教典盖下流有私 禹貢先定與州王畿縣自充而青而徐而荆而爱也曾私等之有三策馬古人治水必從下流 今日之 思廷 敢學以除目前之害 報效者雖老過病廢亦思效其一得之愚而不敢亦不愛百萬之費以求其底定士君子九受國思日之河決裂極矣當事者兼心高目寢食不寧而 河疏 产作 其下流而使地 告者中策也不務宣洩但求塞上下流而使横流安定者上策也就 有 7所歸於是因一 徐而 而順 楊 施 此。 功 定'如 Ĺ 而

則

河之九河同

為逆

明文海

便「 原 則 使 其 而 開子嬰溝白馬 水 便 いく 有 廣通達 其土宜 河流者則疏治之如高 跸 利之所如白塗 勢 有所分洩然後 图為经者下第 也欲 一而河流 開二三河口 湖 易 河石硅口廖宋莊等處係為數 則 從下流 開徑 洩 行上策武自興鹽追東 河

底湖三丈頂收二丈高一人人為開一下 者其信有河之處亦須各祭樓限置 水亦次第宣洩矣然開濬河渠 7牌多即更開此處高下如即從此處先置木 肺一座日 坠 則 興 鹽通泰之水有所歸有水無水患而 後從湖高一丈 從 須 一座其下流 相 一座其下流放水以衝之水,两上對口之處如對實應湖大所取之土俱就中間深地村職之土, 相 懸水下 亦不必大貴 **厂加注最易** 人水以街之 处如對實 財力 街 水湖 挖 隄

明文海

受 縱、潰 撤 從 門之水悉歸故道而修作人而塞之亦必省力然生 未 於 北 開 下有所洩而餘水易達於 高 水力不到處 然下流果有所 今日之 者 堰. 復趋於 **野改道而修復** 所最急者 稍加人 滔 南 治 而 後 諸 東 駶 者運道也請查漕河古跡は役選縷二限則河工大定生 將 力疏廣之使 决口 注 則上流潰 海諸河之水既 而 新 信决口 將 黄 亦 不 决之處 隨 煩。 河 人力 Ż 盡 一黄水既來 深、 行 廣 堵 其 而 勢 築 。自 中 失 使 必 塞 有 往 緩 全 矣 則 Ð

里之地任其諸蓄不與之爭勝此中策也若隨其次處數或三四十里或七八十里各築遥隄以自保棄數百之法使河自去而諸水自留又將邳州上下諸泉及諸縣復宜權置本問十數座旱則籍之蓄水潦則縱水衝戰復宜權置本問十數座旱則籍之蓄水潦則縱水衝擊河未來之時沁汶沂泗諸水自足以供運祗因黄河金汽口盾台下 形衝能諸水河

火之日東人島

明文海

一而報國匡君之志有殷殷不能己者敢貲之天下三策於漢子亦陳三策於今雖予迂愚不能及賈之百忠在西者復移於東何益之有故為下策賈讓陳治河甚級而功不可成即使幸而得成塞於此者復決於彼 禹之治 溝 gp 渔之 堵 水决九州 我而不開一線宣洩之路母論 制紹廣五寸二招為耦一獨之間廣尺深尺謂水次九州距四海濟武衛距川如是而已古者 洫 考 表 黄 费財甚廣用

執則廣八尺矣道容二執路容三執八尺為執容三執為井井間廣四尺深四尺謂之海治上有涂方百里為同間廣二尋深二极謂之治治上有道九治而川周其成成間廣八尺深八尺謂之治治上有道九治而川周其人前明廣二尋深二极謂之治治上有道九治而川周其人前明月上有路夫曰昳曰遂曰溝曰油曰治皆行水之民也曰沒日野曰涂曰道曰路皆防水之隄也徑廣二尺深二尺謂之遂遂上有徑九夫。

大心日東公島

明文海

也大夫我 於 過 則 献 海 廣二丈四尺矣今之高大者莫如遥提其高 者乎夫九川 則 九 九八十一會為血 -- 九川月慶石溝倉皆通正下無水忠矣又復宿吠治以近下無水忠矣又復宿吠治以近 者八萬一 者 ~河患 勢或 千而為畎者八十一 江 淮 不 者。 河漢之屬也既皆安 者八百有 能受而 溝洫 未 麽 平 距 萬 為之 即 廣熟 者八 之水斑 存 百

取其一或不及十里而止於六七里則減而畫為數百里也則長亦十里而畫為一成千井之地授之民而九八時之夫以百里之地所孫選閥而經畫之如其離河十八十重矣尚何憂水患哉今則與是中原之地千里無得之大以百里之地而有路八十一條是有遙限八之水支分樓析何所不容而其為道為路者又高厚足 十為為無 足

2101

畫之不 憂 井或過 各因 為 為地方 哉 田世為永紫尚何籍 故畏 地。 力與尺寸之利今果公或從來治河者舉國之地 教縱橫首沒各因之 取必於 大害也不資為 十里而至於二三十里也則 水者多愛水者少聖人則 八於一時但畫井定界以漸修濟長短, 一首沒各因水勢田功既舉水道益通軍 果行此則中土流離之民計口 工南之轉輸矣夫水者天下 八為害人惟知其害不知 以為害人惟知其害不知 以為害人惟知其害不知 調 連 知 治 况 水

明文

貫穿有情勢 上行 之實 幹 此。 一胞 打比也是故我不敢者開也又 分擇土會之宜以水攻山 見用力處則不在多劳, 放 力處 不容 伱 施其分功顺也 理 功此親也是一書紀馬 述 如木之有枝葉從 考工記所 少劳人力化礼開世玩客之第一是牙 海人 馬治水 水所謂善濟者 调 一意務 使土為溝 成 水 凰 根 功 開 不 抽 鏊 脉先 也至於 徐 卷 理 惟 絡 須 軟 孫 曰 3 辨 謂 相 :禹 然 疏

而者謂之洪以水為弩牙水從東行即用弩牙在西 搁心却不甚高水不甚峻須明古人作洪之法水怒而送水也擊聚死際以投之及其得勢東行至荆州而有朝宗之勢至楊州而分為三江以入海皆非人力所能與也之外聚死際以投之及其得勢東行至荆州而有朝宗下次水灌之無不成渠者昔禹導河至大 那當魏博之 以水攻水之法 看得土脉 明 白 順 開一清從 高 逆也宗已江之 而

無 者去 起 形 搁 成一日街二日造一九既成而河底猶未 土坠以 之 巫 盪 其 起展捌 之所 下則其流奔湧遂成洪矣遠而 任 鉚 也捞 阻而 其從上而随用弩牙數重欄之俟水滿 治之也 者用 用 而 八水之激之者無心 水 三日 平 推 秋 衝 八捞之也爬者 之也造 河身 者 有排而屏之於傍也其先後有拐之也爬者用爬疏之也掘土 捞四 萷 未廣也 者 司 窮 爬五日抵六日 揺 矣 動其 勢緩又用考 此倘 八所積之泥 有六法可 既 通之 後. 推 レス 衝 河 而

施局最深者則用本首柳斗下取旅臂傳遊登岸若尾 鬼形 西遭各高寸許泥稍堅者用之古式有二杓俱前 底而 周遭各高寸許泥稍堅者用之古式有二杓俱前 底而 周遭各高寸許泥稍堅者用之古式有二杓俱前 鬼泥可至斗許遇泥濘及溜沙用之有方杓以鐵為平 際之處則用鐵櫻溜沙之處 則用斗杓强石之處則 用 毛 最施厚前

春河中所潘幾懸十倍矣又食蒸論開河之法回疾流 各苑為概排繁水中用長地施工署同比鐵龍爪以船隻往深數尺即移船稍近以次再濟之後數支復為一層如 然若干遠然後用平底方舟横排河中為一層船四维 深 各 濟 数 施 若 前 滚 虢 江龍之法尤於先許濟廣若干丈 家後流撈剪溷流傳送浮沙推挽淤泥盤 吊平陸 鐵人尺寸整之又有方舟之制較宋人鐵龍爪近時 掉 標 水中次計 流往如潘维 Pir

横長九尺五寸直長五尺上為當下為柄四直長三尺上就上次以詞泥一進一送無崎區防降之劳而土可盡去是我口寬腮舉其尾而開合之泥自剪入而捞起矣傳尾鐵口寬腮舉其尾而開合之泥自剪入而捞起矣傳之法九於两岸高崖分為等級每級高五尺廣一丈此於天為路四尺為溝級級布人而人人執過流挽之大大於八尺為路四尺為溝級級布人而人人執過流挽之

明文海

後一狹 岩 下人為當二横之上加以横 法用女許小紅衣入污泥首尾繁索而盤吊之間 事 用 其 抶 沙太深不能容人 推之两旁緊絕 滚 的木復以鐵足木鹅浮於水面 有法 木一根循河而 講 而行之可也 而 往 前 則車之後添発立人亦 · 横起則其泥山 横板廂其两山 稍 有室陷责令再 馳其 首五人執 推 起而 八茂深世 挑决塌 可盤 棚 去 其 矣 間 明 挑

有九年大水陽窮於九陰窮於六乃陰陽之極數也極先有其兆所謂水汛也唐亮甲辰為陽九百六之限故先見盖古今水之發也乘乎天時因乎地理未有其形勢翻騰吞山倒壑而公所築諸渠皆無恙然後共服其 景泰五年天早河乾徐武功獨加意防守於所創疏水汎考未黄 則災變生馬極有大小變有深浅以四千五百六十年 故 ガ 极 其 河 水

會有二十七章則一章之数得十九年 十七得四千六百一十七策 章之終有小尼一元之終有大災大數之終禍 數皆從歷法而生古歷十九年氣朔分齊是為一章之於禍淺遇陽年則早遇除年則水大率天地水旱 三十九年統有三會則一會之數得五百一十三年 大限一元之中分為三統則一統之數得一 起厄運之會今天行有歲差而思膠柱 明文海 外所謂九會 而復 以十 其元 九而乘二 深 者 则 ٦,

水一尺雪二寸則水二尺三寸則三尺二月雪應在六字其災變之期當先正歷法歷正而逐一細推百不一之期一曰二六相近二日二九相比三日七八併氣四之期一日二六相近二日二九相比三日七八併氣四之期一日二六相近二日二九相比三日七八併氣四之期一日二六相近二日二九相比三日七八併氣四在春雪如正月有雪一寸離一百二十日至五月當有水一尺雪二寸則水二尺三寸則三尺二月雪應在六十九年常有餘分章法既有餘分則從此而會而統其256 九年常有餘分章法既明文海 火之日東公野 候五日 遇 又運以至五日則水長當在八月矣大率水遇陰 更不與也又立春第一候為東風解凍其時水長一寸 則 者是在六月當六月者是在七月當七月者是在八月 朝 月三月雪應在七月倘有雪之後有霧則壓運其期 陽 夏月水增一尺二寸長二寸以至七寸八寸皆然一 察運三日二朝察建六日 十朝察進一月當五月 而 第一日水長則夏中水水最早二日稍進三日 消故一日之間畫水常輕夜水常重以一年言 明文海 而 應

長之 夏 變為杂 陟 於西而流於東立春陽威水不能生故東西两 泸 以後 交立春則東西之水相平故侯船 威 河已變而之彼不知者猶死死祭提以為防何 故 問黃河未從之前數年祭陽城中之 期 田 則東水低西水高 東西之水又平俊船亦可來謂之小八盖水 西水長而東水落此一定之理也又几滄海 則 水勢先後兵田。 倭不能來矣十月小 将變為沧: 可來謂之大汎 海則 井已 土! 平 有黄 脉 春 立 先 遇 将 夏 生 立 陽

禹疏九河淪濟深决江漢 若干丈尺為準偶壞而增餘之謂之修築此 其高甲須因地勢而低却之先用水平 皆 故 不得不祭院以降之者故祭殿之法不可不講夫祭 使新禧 開 河 通其道而去其壅蔽也未嘗 兆 有創祭補祭修築之名皆無而今始造謂之創 有蘇提無禹是其故可知 相粘或 微 别得土而加以新土或用水客 排 淮 泗曰疏曰渝曰决曰 失然亦有事勢危 有祭 測量母一點 隄而 聖之者是 須多用 築 隄 臾 排

火之口真公島

明文海

雜 或 謂 而 當春月地氣 不 使 易 之老土 搳 及也就濕得所而 土性 就 皆謂之散土此隨祭隨地者也若限之為名亦 薄而今加厚須酌量得宜又察院之法全在 潤 而易 者有多年荒地草 懈 取其面土一層春實成隄最稱 合 方 升謂之蒸土久而 雖 段有一 取起 和 加 月西 跃 **晾終不疑聚或無水而** 根與地脉 潤澤者謂之粘土此 無而 挟 獨 交結入 固夏秋冬之土 聯築完 坠 水 謂之補 固 或 亦 不化 襗 結 有 水 皆 實 Ė 者

調 線之力 促之 容蓄 不、 遙 隄 提宋· 之月隄几水 擎 同 而有遥隄以阻之則 寬廣可免決器離河七八 中 柝 而降全河之怒須 太宗 河障 相 以待暴客者也 離數十里即横築一段最能 都 水者謂之簽 圓 **汴創築遙限後世人因之縱** 則行方 横而祭之謂之格提 地寬而勢緩可保無悉 隄曲 則 稍 止水勢太 遠 里或二三十 抓 河 身 隨 勢高厚隨宜 在 距 數十丈之 .驟 則 水 圓 如 用 使 里 水溢 者謂 所 縷 而 圓 外 築 隄 隄 谓 之 縷 庶、 選

錐 土 收 則 有 而 宜 可 筒 欲 根 Ξ 低 イソ 化六支項收二支馬四二分之一如根六支四 久者也外 好土坠築 月 採 而宜固薄 之或間一抵試 切尽傍堤掘 故 Ü 月 而 此又有治 而宜 隄 已每祭高五寸即於杆三四遍 大隄之内 取積 堅者古人祭隄之 亦可 可上 頂 水刷" 水隄 枚 復祭一 下 四 損 截 丈 者謂之走馬提最 北 河隄獲岸隄之 根: 考功記得法也 ۱, 法其 **驗**健之法用 **提謂之子** 頂與根 其 别 隄 耐 想 须 今

禹貢三江考未黄

之正派也益當時揚州之城甚大東至浙直西至廣身浦入海之道也其曰東為中江者是指大江中流入湖水入江之道為南江也其曰東為北江者是指大汪除江 其所謂三江者本經自有明文其曰南入於江 禹貢曰三江既入震澤底定該東南水利者據此矣然 者 指 漢

中江亦綿歷千餘里三江入而後震澤底定亦其宜也皆至楊州故其所指南江正在今彭蠡之濱所指北江

明文海

鳴 解 有 江 銓 無 林 等 呼 則 手 者乃 江為三江此數十里人麼之水何與全州利 吏 既指東南入海者為東江而今東南一路之水 其為害豈可道哉几河流入海海 海之道遂謂湮没無傳必 矣然亦幸其講求不得而遂止耳果 拾 但做古之遺意不必尋馬之實跡而 宣之則泥隨湖 松江下七十里為婁江東南流者為東江 上而水勢易於今三吳諸水 欲 請求以復 水 有 如郁衮 禹之 潮 另 逆上不 害而 開一東 敌 蹟 高 井 吉

東 Ż ط 澹 納 レス 四而不為患若使東江通治內之巨壑故海水逆上之出 岩於 安流入海 道 南 可耕矣三具一帶惟嘉蘇之田為美而使秦 石 其北江一路自江陰 海 塘 惟東南最 澉 猶 **乍金山間候開一道** 惟街城直可 者以有崇明諸 大 汪 上之湖皆上流 洋 開 江浦 海則 渠延之使入乎又今日入 澎 湃號為天閥 沙 鹽 而來者引萬里之清 縱横 有何障蔽古稱 水 准入沿海 復同之水所以 如繍 海鹽 一 而 '横亘於前 為斥 赴 一带 帶 不 滿 海 包 流 函 省

轟 臣大 春 行界無阻滞竊謂自通州自天津當建師而不當建 舟 里經月不能抵灣漕平各備器械配配如登天之難 也淺處几五十有奇漕船至天津逆河而上日行四五 水淺舟不能行盡改城內諸開水將盡而舟不行 自為計前船之沙即為後舟之壅遇者路王之國方 决烈恐廢前功三則河徒不常開難移動惟以木 則 恐河大難建開二治石閘工費甚便白河 **窘問計於子子請為囊沙之計如是行之水蓄** 水 湧漰 閘 諸 而

行 盖 較之囊 d. 往 三便也故元郭守敬開大通河十里建一牌置牌之 有 省 楊 雖 建 往 及水落淺出又可建庫二便也河即變遷 百倍矣母論 **牌看矣或疑牌不堅牢年年有费予謂牌誠不堅** 於地中得舊時磚木人服其識然則守敬以前 更全智 有浮河深不過二三尺 木小版所費不多倘 沙猶為固也雖年年有費較之近日榜後之費 其 他 明文海 PP 河 如沿 湧 河盡釘格便可立牌 衛去當其湧時舟可通 河各州縣浅夫以萬 ·牌亦 隨 處 改 亦

歷稽史牒江以南自禹後至两漢三國赴無水患六 費工食七八萬两於河無分毫之益今每年只以三 吉 增高自是成溢為害而人始 有宜用堅者有宜用瑕 作 宜用堅者有宜用瑕者告元馬之貞作環城河據两之金便可置牌五七座矣且土之堅瑕各有機 五月堰成六月為水所壞水退亂石齟齬壅沙河底 石 三吳水利考上未 堰可成省勞民之貞不可及延佑五年改作 黄 思馬公之先見云 朝 宜 叼 石

LICE TO TOOL LISTS

明文海

長橋以便公私漕運而江流 宋元兩度假災亦無大患自唐追五代皆安流無恙 夾賣各有水利書言之甚詳宋人不能用也張士誠 南 經行之地而窮鄉僻塢多遺而未修我明永樂二年 吳 湖 上書宰 大水命户部尚書夏原吉疏治尋遺愈都御史俞 站 水入江江流入海未有堤障也宋慶思問祭提路建 按其書而行之實受其利但祭限開河止及官 執陳其利害蘇文忠公総言之宜 與單跨見 始監湖水始壅范文正公 府 摅 ہل

点 開墾成田 白 無 採 吉齊水利集賜 行 西 祚 山東南夏駕浦掣吳 顀 亦 横浦通流入海皆 江 南以異 浦 上言治水方畧送原 搪 引太湖諸水入楊 引吳松江賞吳塘 江 水壅塞 凇 江東連 原吉 乃督民開修記山 用 使講究 大海西 宗 凇 行言也後工部侍 子 古 亦 江 I 由 聽 水由 拯 用 接 割 於上海東北清范家 治 太 家 割 原 之 、吉虚懷 湖 家 河入海又疏常 法 顧浦立表 而華 南 河入海自嘉 3t 即周忧 担 委任 亭人紫 平 遂 ह 濱 間 ill É

明文海

司川 費 衳 亦 發 成 便 銀一 浜 継 自 於原 源、 化八年置愈事於 去壅塞而其 其後 於抗湖而入海於蘇松 上 浙 籍 海縣 籍勾攝遂奏停無管後海瑞巡撫江南大直最有深意隆慶初浙人王果為蘇松兵 題 餘 請疏浚艾 萬 ;r 口宋家橋 两工未 功 澤之不可泯者全 浙江專治 祁以西至崑山浸水港六十 畢而去任識 起至嘉定縣艾祁 公其源流 麒 凇 本無 者 水! 在 祭 恨之 利 盖東南之 浙 隄 八十里 直故 林 修圩 御 大浚 備 史 設 而 水 應 餘 約 官 吳 不、

里又自浸水港起至徐公港四十五里議 且 港 通 乃太 故江勢之威足以敢潮水而 後之瘡治者屢作 丈深一丈二尺又自吳江龐山湖口至長 水不入太湖水勢散緩今長橋之治至不能載千石 於古而寒於今者非關人事亦勢不同也 湖 湖出口之水皆行濟治未幾海 太湖入吳松志稱長橋之水 屢叛不能復其故道夫吳松 沙 不. 八熟同下 関自我 潮送上吴淞 開 百浦 橋 朝祭東壩 江面 連吳 往 流 者 濶 I, 加 乔 所 湮 I. 江

火心可吸收的

明文海

利 , H 公分給两川使之並行必不工與異江入海之處不一 出夫三具固虞添亦當虞早矣安可不熟計也但 奈 亦 何專欲 策 萬當水果減二三尺則高巧之民得水甚熟計何專欲排之為快也使開吳松江盡如議者所 無足怪者夫水固 不 微緩若此而 可偏廢而分震 排之為快也使開吳松 欲 當 不二含而近 其 不 下流常 澤所受若雲諸 排之以去害亦 可得裏 通 河既通 其 豈 可得哉當 港水幾何 水皆 當 蓄之以 一吴浴必 涓 涓 塞 而 細

而於開亦目前之利非長策也愚謂敢嘉定之旱者當而於開亦目前之利非長策也愚謂敢若之所一行則引一行之利祭一圩則引一圩田部間求之開一河則字一河之利祭一圩則引一圩不苦潦矣甚勿言吳淞夫開吳淞美該也美名也然不不苦潦矣甚勿言吳淞夫開吳淞美該也美名也然不不苦潦矣甚勿言吳淞夫開吳淞美該也美名也然不 三吳水利考下表黄 則嘉定徑 港不通無 水准 田 刺 於開之耳然 不 刷 則 圩

單 淞 则 則 徙 謂 不、 ŻΙ, 吳江一縣於他所而從 通 既 吳淞 潍 不通者也 派當除夫 欲 故 治 1 P 宜開 **鑿吳江岸為木橋** 江 則 當 太 開論 湖 開 之水東 蹄 沙 得而備 治 障成田室碍 震 明文海 水於三吳 川日 下 治異之 而 論之夫具區之水周圍 十柱以通 吳中 水路 此三武盡之失然 水宜專 不與水爭 必 河流蘇子膽 無 JŁ 水 沙 、患矣其 力於松 不、 去則 利 其 則 湖

世之談三吳水利者

皆謂

吴江湖

障水不

得来

民 百 **陵於** 陳嵩 不障其江口流浅之處 今自東壩一祭 其 正派又宣飲 急 九之奏祭 此者以江漢會流 跨蘇常湖 鍾 江 山欲 水 沟 31 湧 江水以 東埔也下 諸山之 雞 則 三府之地 江水不 ルス 成 則河道 朝宗故 水從而旁注之安得水從而旁注之安得 數 水 17 高 其議於 震 九 抵不 班通 閥 抗 天 孪 疏 無 於鍾山而 生 再 按 故以底定為 橋上口 勘 稱 不震 通 3E 太 間 一些 势 其 漂 下 湖 槭 建 高 陽 通 難

**火三日耳 全导** 势 臣 潰 東岸居民之害若風恬浪 日殺每遇東北風潮水 九共董其事不半 於東下熟能挽之以上趋乎臣實不欲洩漏天機 朝 同 宗之勝不能成功願寸 心之上建築東壩不 税之粗迹言之耳無按不達時宜素養推阻乞 撫 按度地勢於宣州漂水之 年成功 明文海 惟蘇松無没獨之害而 始 新以谢: 騰湧 由是 静則湖光澄碧千里一 湖流縣 自 賴 \* 欺君之罪 固城湖口之下 有 橋塘敬之不 微其東行 無 锤 挟 甚 山 典

奚必 里 必 祇 盡 昔 去之而 大松之東沒故議去百於吳松江而入於 日媽 經開沒而湖水不能衝滌諸橋之於則又一一有一石塘九里為橋三十六座無非欲亦何必盡徙吳江一縣之民乎又如長橋 亦 橋 隄之 障其流合反籍之而終 成者謂吳松故道四於海往時東江西於海往時東 村間水枯涸之四 害 何 洌

LIJO NOT YI DIS

明文海

塞 過 Ħ 者曷故哉盖黄浦總會杭 一線塞者己成平陸矣夫黃浦 浦今自夏忠晴沒上海范家 江夏駕浦諸 月 諸水從上而灌 擊其流深廣不下割家 則 混濁不能 湖 水 無源、 水 從 之劉 况义 於 旁 Ł 河受巴 有是 惟 而 月長橋石毘從而過之日 但異浴江受太湖之派不 八注之是以 嘉二郡 橋石堤 河而 陳 劉 挨 吳松日 之水而入河並通而 諸 流皆清 河之 浦通 並 水而 浅 駛足 吳 有 其 衳 股 而 又 所 有

通 利 不 义 而 無益也海忠介費官 行母感 皆 准, 旋於 刷 其 者不遇玉洞之 水以入到 之卒無成功林 吳淞之流浩然 於猶治病者不治其本而但此 赵也今不完其所以埋塞之故 也今不究其所 上流微 故下 家 飲工 河 直達 水陰費 书 其 流 瀝 十餘 勢· 耳 漲 於 况其間 蓝 其 洃 數十 萬民 弱一 PTT 可見其所用之財 經雕 故 萬 攻 與 間 又 全! 其 為 助 而 潮 山九里 桃瘡最 新 標 銀 但 遇 欲 尤 雖 輱 洋 ود 有二 其 冰 江 廣 任 通 時 夏 桽 泉 快 駕 而 湖

明文海

見 東 有二有水勢微涸其流懶漫而積沙成田者有小民私 為虚贵所任之怨亦 微 種交蘆過其水勢而於 有 簡 涕者也又如南九里有阜曰牛毛墩其四下即古之 水之盈縮隨時其消長隨勢善治水者只當順水之 湖 此浮張而不能為吳江百姓減分毫之稅此可痛 村 最 深潤而汪洋者近年沙張成地民居其上矣 左右一望數十里皆積土成田不 徒 拂人心而已若沙漲成田其 泥日積者今東壩既祭 下數十萬 湖 流 Ð 哭 畆

道而因之不可以智力爭也至於蘆髮交結雖由人 亦 者亦從便設之使位位相接可以行水盖古者河 廣段岸高厚非止為治田之計正欲約束水道使江 能辨而亦勢之所必不可行者今但將新派 督 由水勢微緩可以成田今欲去之不但大排民情 萬两十萬畝則用銀二百餘萬两矣此力之所 理濟河港必使深潤祭園好必令高厚可為闹 不 速如去土一畝費銀二十餘两萬畝則用銀 明文海 沙 Đ 為 必 力

之水常高於海浦之水常高於湖湖之水又常高於浦 遵 火之四萬 全导 水道 順 治之不當廢其己成之田而别求良法也 Ð **隄防既壞則平陸亦成邱澤但當因其現在者而** 温早原皆宜國計民生永永有賴茍無提防以約 其就下之性引而導之傍有所約而下有所趋 行順軌而就下趋海哉盖治水有方則於下皆成良 則散逸妄行悉假低田以為容受之區矣又安能 應 法考表黄 明文海

修

勢

無

来

情遇而行. 皆青病祭十极之谷而黝黑夫青冥色黑非體也一 地上又云天了無質遠而望之其遠無極譬遠望黃山 古之談天下有三家 夏 得 渾 用两寅殷用甲寅周 天其說謂天如雞 其情故自黄帝造律起卒 法 周髀術數具存考驗天狀多所違失惟渾天 如磨石馬 卵 用乙己是 日宣夜其說謂天如倚盖覆於 地居其中蔡邕言宣衣之學絕 日周解其說謂天體至平氣皆 卯嗣項用乙卯虞用戊 午 為 上古 應 魯用庚子 if 9

考 火之口車 全导 家然 晦朔月見两弦滿弓其誤如此武帝時唐都各 變而太初最善唐之歷九八變而莫精於太行其法 剧 用 午歷郭守敬所定回授時歷方郭守敬之造歷也一以 太行之策至宋則歷九十變而元耶律楚材所定曰庚 又 等始 以春秋易象推合其數後又有三統歷四分歷几 测為主取二至遠近日晷酌其中而用之歷代積 造太初歷其法以律起歷八十一分為統劉 F 渾天莫定也 漢初張蒼用 明文海 顓頊歷當時稱 歌 用 下 四 細

敬之 之 求 |P+| 刚九 二月 特八 地 之 入年 也所也九支朔首法準 半九九 前如 **左小數九** 日 月十年 郭 立九矣月也中干 守 前至支二七前

火三日東公野 至距 魚 十七處東極高麗西極滇池南衛朱崖北 言之今年立春後五日三時 勤 盈朔虚两事日行積三百六十五日有奇而與天 ·其間不合者止十一事亦可謂家矣愚按 故上考往古自春秋歇公以來二千一百六十 朔所餘之日即來歲之関應也上考往古則 一下驗將來則每百年消一當時測驗之所 會是為一成就一成三百六十五日分為二 明文海 即來歲之立春也今年冬 盡鐵勒用心 作歷止 ſĹ, 每 餘 Ð 有 初

當売之甲子冬至日在虚一度後至秦莊襄元年計二 然朔之所虚可定而氣之所盈不可定又有成差之 餘之日每歲約餘十一日於是為之置其関以歸其 典中星不同近宋慶歷甲申計一十二百九十二年而 十二十八年而冬至日在斗二十二度所以月令與克 其正也二時五刻其盈也 會是為一月常不滿三十日故有小盡合氣盈朔虚 四氣每氣計十五日二時五 月行二十九日半而 列一氣管牛月則 始 + 與 五 别 所 徐 Ð Ŋ

火之口車公島 冬至日在斗五度今已在箕六度矣上距克時差四 復定以八十三年元許衛王拘郭守敬復減 百六十五度二十四分二十五秒加周天為三百六十 以午為中皆非也盖由日雖於一成之中行周天數本一度記者不得其故遂謂節氣有中初之分又謂古者 及餘分而日已至馬故每歲常有不足之分其差甚微 百年隋劉焯取二家中數復定以七十五年唐一行 初不覺晉虞喜始定以五十年差一度何承天復定 明文海 周歲為三

年有奇而退一度似為精家矣近有歇人的泰著天心五度二十五分七十五秒計差一分五十秒積六十六 復要一書云氣朔八十年一齊歷家每歲二十四氣於 徳十三年五月朔日食鄭善夫看縣之疏則稱古法 交 時之八刻中往來無定郭守敬之法亦未是今節氣之 者 必 亦然朱子謂律有一定之法鮑書或其得之矣據正 氣定在十二時之五刻歲歲如此餘歲之定在其 有定刻中氣之交亦有定刻如冬至乃十一月之 刻

畫 後 合天道豈易言哉且如定歲之法積四期餘 分加於四期故二至之時只在絲忽之間自古難华 四十畫者以氣朔有不盡之数難分也几每月三十 須 為脫胸只在一畫之間自古無有真知要須酌量 積盈虚之數以成開故定朔必是四百四十 俱有得失許衡等六十六年有餘之數推演 所盈四百四十一畫二十五秒朔所虚四百四十 酌量以定者如定日之法一日百刻所以變為九百 \$ 12 12 明文海 有所 Ð 一畫 要 Ð Ŋ

不釐正也 定者時分刻刻分秒极精極 之自元至今幾三百年歷之有所不合無足異者不 有所差積以成月則避離此內皆不合原复矣由此 問內外入限便食至陳張賓始創立外限然應食不 推月行遅速然交食之法猶未詳者大抵朔望值 興天文志謂戰國以後古歷廢壞漢末劉洪作莊象 日食考表黄 細 及至 半 抄難分之處 覜 交

火之口耳と野 與月道 與黃道不相近自不相侵同度而又近黃道月道之交 南 日為之食正一度相對則月為之虧雖同一度 經黃道謂之交朔望去交前後各十五度以下即當食 月 曰 食亦未能明惟隋張胃元始得其當食不食之由其言 行內道在黃道之北食多有點月行外道在黃道之 雖 Ð 遇正交無由掩映食多不驗其說詳矣愚考黃道 行黄道月行赤道月在黄道外十三日有奇而入 如两環相登而少差几日月同在一度 明文海 人而月道 相遇 则

明文海

其内食 處 東 外 起 於 曰 則 食 於 内 月 而 則 兆 西 則食起: 内 隨 其 相 而 外既食則起 則食起於東南 其所犯淺深而食九日食當 北而復於東南日在交東則食其內 既 復 植 於 乃 西南 起: 於西南復於東北自內 相凌掩正當其交處則食而既不當其 於正東而復於西故 月 入 在交東則食其外月在交西 復於西北自內出 西而復於正東九月食月道 月 而 交出於 道 ۱۹ 自 則食起 日在交西 外 外 而 いく 则 交 則 食 食 於 交 自

火之日東公島 明文海

虞以畜馬之責委之伯益周以蜀林之式掌之六官而 夫法不大獎必不大正天下可悅者不獨歷法一事也 力口 窮本遊源以釐正其樊沿襲愈人成差愈甚恐數雖 月食驗之若其所食之分數與時刻織毫有惧則所推 七政經行之度遲速順逆皆不合原莫矣今司歷者自 而日食之分數時刻終有不合此時必有議改者矣 不合乃於日月蝕之數皆虚加其數以求合而不思 馬政考素黄 虚

節巫馬治其疾馬質平其價收師掌其地園師主其 乃行一切之令自封君而下至三百石吏以次出馬 之威則三十六苑分置西北武帝喜事征伐馬大耗 則京師有天子六庭在民則於內地勘民養馬有一 图 馬干匹於時內郡之威則聚庶有馬阡陌或摩邊 服則三人於邊塞縱民畜牧而官不禁烏氏居塞 供其役其法群矣漢初民出質賦以備車 則有校人掌王六馬有度人掌十二閑趣馬齊 馬在 則 匹 官

火之四重公野

明文海

其

京天水員廣千里忠為牧馬坊地隸諸太僕令張萬成 官假馬以而歸其息十一 三千於赤岸澤徒之龍石置四十八監據龍西金城平 馬以補車騎邊郡不足則發酒泉縣 改己不及其初矣唐初得突厥馬二十匹又得隋 馬者有罪然項侯匿馬而腰斬故內郡不足則籍 即庶民之有馬者欲望復盛難矣又今民得畜邊 其政自貞觀至麟徳僅四十年而有馬七十餘萬匹 一則邊郡之欲廣畜者難矣又 駝以頂糧食漢之 馬 民

馬

匿

祖置養馬二務又與茸禧馬務四以為收放之地分遣 庶馬翰官回風練馬元和問伐蔡命中使以絹一萬市 范陽而肅宗收兵乃韶百家以後乘助軍則馬之畜收 萬威失職坊地腴美者給民墾為田馬政遂廢開元初 以資敵再後代宗欲親擊之魚朝恩請搜城中百官士 王毛仲領內外開底馬復蕃息安禄山陰選勝甲馬蹄 以空名告身易馬於六湖三十四匹與 河曲而坊地廢置不常馬亦無復曩日之或矣宋 一遊擊將軍命

明文海

守倅 或 竭 盤 馬分收於諸州真宗又置騏驥院總之以奉牧領之 中使指邊州歲市馬自是開底之馬始備太宗時以 易以銅茶南渡後 哲宗嗣位始罷保馬法於是市之遠方或易以布 地廢矣及王安石保馬之法行賦農民以收 收田赋民計五十畝收一馬 編户每都限馬十五匹期以十五年而足公私 收於官而民不擾馬神宗朝牧馬漸番言者爭請 雖當置監於餘杭之南荡而江 餘者賦民以收寫 池 散 東 京 困 浙 而 图

掌天子十二間之政其收馬之政則 餇 涂 政在外設 三處陝西甘肅各轄六監二十四苑遠東僅一監 北其後又用言者每府若縣添設佐貳官一員專管 馬 州其後定都於北又 林之人則有騰驟等四 馬無所展宋之馬政不復 政 則屬於南其順天等府暨山東河南馬政 行太僕於山西陕西遼東几三處苑馬寺 設太僕寺於京 術 振矣我朝 囡 初都全陵設太僕寺 有 師儿 弹 在内有 莊等草 两 淮 御 荡 則 及 馬 图 方 盤 江

明文海

京之用又於四川陕西立茶馬司五以茶易都或之馬 是開間賦之於民不若貨之於邊貨之於邊又不若收 是成是問問賦之於民不若貨之於邊貨之於邊又不若收 皇庄侵削牧地日廣擊息末春之。 3t 在内地 果有膏腴可树藝者俱發民為業量起徵 八口今地一項牧馬不能一匹當差官踏勘得侵削牧地日處孳息未養思思孟子言百畝之一 科以助 部

養官馬其苦比宋尤 身 免 勢家之凌奪矣其收於民者 征之岛林可以資飼養之不 人保甲養馬自願 秣 而差 諸化戶不問其願 其 另 擇山林原 他 復為馬而 投今日 則 隰 投 論 者 難 剧夫養馬之令生必報数死必 與否也糧草户役 丁養馬 既 聴 耕 供問種以給公家復備 及以官馬給之既免其糧 而 宜 丁及數者足之不及 即王安石之遺 周而 牧 者置為 所 置之 征輸如 牧 收 院 谋 場 如 故 也但宋 舄 亦 此 草 既 数 可免 秣 則 復 為

火之四月公子

明 文海

衛 賣不責其直而復給以新馬四伍為社五社為甲 法几此馬四則此馬一即以此五家為一伍一伍之中 悉收之於官不然亦宜優為之制如一家養馬一匹當 又生生者咸增而供給愈難死者日機 獨具雜役量尤其根稅同禮特居四之一今當 上黄其一駒姿馬過十二成即委之養馬之民聽其 何以為生乎順天河南山東之樊改莫此為甚今當 一馬之斃未偷而後馬又斃前歲之生未依而後歲 而賠償無己也 做 其

岩 於 有長成一閱其肥齊由是而発者責其 不、 易 無損於官而稍寬於民矣若今之茶馬司以無用之 城市馬之半直賜養馬之民戶而易其一伍 一馬之费不下二十千而所得之馬又未必可用 勝 則 其 所重之馬似亦 、费及其? 货 不、 出 國而 得馬而同 得策然設官分吏計民課茶国 馬自足供也 在 道之極草停泊之底驛 、人情生者 課 中所 具 餘

火之日華全等 平初至京師後入羅浮山獨處等於蕭然物外年百餘 茶蘇一二升而已季龍末道開南渡許昌都中大亂升 德寺日服鎮守藥數九藥有松塞 養桂茯苓之氣時飲 道開墩煌人也少好山居山樹諸神見異形試之無懼 與語不能屈也初至郭城西沙門法琳祠中徒臨漳的 色石季龍時從西來至秦州表送到郭季龍今佛圖澄 明文海卷一百二十二 單道開領歐大任 明文海

明文海

道人褐衣萬里雙路畫夜不眠寒暑不消恒服石子獨 歲卒於山舍初弟子置尸石穴 中南海太守家安與弟 類权及沙門支法防共至石室口見道開形骸如生香 **火**瓦器猶存頌曰 楼山抄入谷如此寄松為萬繒服靡 田咨問不擾視石 在業行殊那蝉既自了神游 門際心存緊表策景飛空 季龍如狎鷗尚翔集以時滄溟吾治南來羅山烟霞窍 靈光縹缈瓦器徒存石室猶於肅 仰道戰千齡烟條

火·JO int Ai Ain /

明文海

**警籍項何喬违** 

故聞人多賈吕宋馬其國有来藩被野連山旨是并不 待種植土人率取食之其些葉蔓生如瓜姜黄精山藥 行銀如中國行錢西洋諸國金銀皆轉載於此以通商 度閩海西南有吕宋國國度海而西為西洋多産金銀 山預之屬西潤澤可食或煮或磨為粉其根如山藥山

食亦可生食亦可酿為酒生食如食為熟食色如客其

如蹲鴟者其皮薄而朱可去皮食亦可属食之可熟

飽矣於是者老童獨行道鬻之人人皆可以食餓馬 萬皆可以長盛治之則加大天雨根益香滿即大早不 餞得是而人足一歲其種也不與五穀争地九齊南沙 皆莫然怯而不與中國人中國人截取其蔓只許挾小 味如熟荸游生肝之有蜜氣香聞室中上人雖蔓生不 番治亦不失徑寸園泉人衛之斤不直一錢二斤两 盖中以來于是入吾關十餘年矣其受雖姜前持種之 下地數日即祭故可挟而來也其初入吾聞時值吾園

大三日東全島

明文海

草木之寒心厭令乃佐立五戟能助仁者也可以粉可 工能守困者也不爭肥壞能守讓者也無根而生久不 枯萎能守氣者也子向行江北天大旱五穀不登民食 充多馬而不傷下至難大皆食之于是何子開鏡石山 房樹陰之隙地西種馬西為之頌曰不需天澤不其人

老者也童孺食之止其啼能怒切者也行道常食之人

輕其包易充能助儉者也產者食之而不患哽噎能養

以為酒可於可寫能助禮者也並禁旨無可棄其直甚

五穀吾亦不忍其禾玉山桃瑶池獨從羽人於丹丘坐 瑶池之桃人以之為不死之大樂雖則不死樂不足佐 徳 佛美而吾邑梁內之家猶駁馬而不敢食食之則謂 来之悔乾沃以獨酒而為之歌 回今珠而如沙人以之 弹鹊今全而如泥人以之塗暖今朱薯而如玉山之禾 同於宴與贱於是何子掘而出之浴之清泉為之潔的 也以代置馬所以固其原以廣施馬所以助其惠而諸 食之能平等者也下至雞大能及物者也其於士君子

**타下界之人瘁餓啾啾而不得一嚼** 

明文海卷一百二十三

疑其貌須髯奮張眉眼間常有精悍之色必不徒以於人人即亦學為詩當其得意似不肯多讓然予煩知其為讀書自喜人也居常見伯兄震甫以能詩稱 洞 庭葛實甫往歲浮舟東下於友人席上一見與語葛實甫像贊妻坐

數相過從乞為像赞益子當自謂生長鴻函之鄉每 之疾則企美游仙甘麵藥之味則不堪枯寂其於内能少自逸者此若不可晓然其實一也醫夫抱幽憂 思放浪於湖山而君更去其浩渺之觀汩汩馬若不 有當也會其所親有容居余邑者問成必一來來即 志當世思自奮於功名為國家干城禦侮之臣而未 漁父老也君當客徐州從蕭碼問豪偽遊逐既 不足而不能無美乎外等耳曷足怪馬赞曰 然有

火心日見となる

明文海

然若有所自喜而肯以自殿逸為適者乎 宣 子之家山水奇絕殆與人世隔子之平生以詩人自命 淮北益吾都子之貌而得子之心寧有多髭而亦類警 與庸庸者而為沒顧乃舍舟楫於江南而走風塵於 年出此順屬子贊之繼以八行曰余每謂世人堕地匠經皆惝恍微遠定非我輩第二人所可承領也大曾波臣稱為寫照國手貌吾友黄大年尤奇肖其意

安所得本來面目而稱曰似乎豈五官猶有不與將者畫出以示余急持競照之鏡中影果落波臣手矣 能加損一字即然命我之意不敢不報故為重宣其後不安波臣之手而謀之方子反覆此帖有善對者迎俱變遷者乎此余所不自安鏡中影而謀之波臣 **顰笑悲愉五官即不能自主安所得本來面目而** 揂

火之口真公島

明文海

萬思康戌十二月之十一日子居沙市間同衲子寶

以赞馬赞

湛兮無坐垂眉抵鬚心光莹然若有所思色香欲拈

書不語雷截澤中震奮地豫新盡火傅山空雲止人即

天即似真似似此大年之所不得借貌于波臣者也何

帛乎而問諸方子歲次癸亥春季友弟方應祥拜書于

林陵之龍哉軒

香猪對表中

팿

317

香子與實方遂拉居士偕往觀之至鄧氏猪適在門室編覓室中無有則從猪身中出也耳目口三處尤債猪一口數日不食欲殺之方礪刀次而異香忽湍方過十方處逢周居士念靜云其比隣鄧氏偶得償 含靈雖同報趣迫別或處于山或居于澤即屬養物亦至次早香尤郁然感而作香猪赞殊別擾子與寶方以手抹其耳有異香眼淚尤甚手 多蠲潔不淨之尤惟茲剛嚴盤跚糞壞園觀溝渠家與

云為災或云為瑞或云宿業少福多罪如比即尼宿誦樂虚茵蒸是大不然沒實有情不同頑質幻變無形或 海因果無差多生罪界感此父狠一念之善香氣交加法華以破戒故後堕淫家以誦經故口吐蓮華茫茫葉 香香氣滿耳香淚盈眶香滿牙齒氤氲非嘗或云偶爾 是誠有之猶屬常見惟我大士異類中現五臺薄荷豕 孤會身惟虱都專供幾刀業報靡 迎何此畜忽出 說法是氏所書佛在齒頰一月普攝印淌千江入流

深信是謂大士說法已竟待與此香旃 大士者 亦 办身處處放光天見工 但能逆 頭 非仙 之貴價 從衆香至以香說法沒引諸類聞收我方教體紀用聲音彼衆香國 牧我方教 阿效國遇不再遇強爾衆 風 不能使 值 浮圖不能使人增長薰修此香大士 體 人心地開 幢 純用聲音彼衆 天身龍見龍王 維 此異猪莫作 通 猗 生 與 蠕 大此香遠勝· 挑 檀難同旃 日夜鼓刀一 族 矚亦 蜎 比香者普發 佛事香雲是 種 非斗 蟩 國 牛 植 蟻 頭

火之口車公島 管其民乃石威城為乾沒因對者築者斃者相詢剛 **椅與靈官允為明神爰有盧令其人不仁囊索元邑草** 來随喜彌耳閉目雙沒横流如見舊識以手撫摩一宿 熬有我則香無我則臭身是行厕心如糞豆香海院 揂 亦莫能救試觀大士芬舌酷烈是何因緣不可努力 熾矢心精進同歸香國和南作讚以代心 王靈官赞 人越市星 明文海

不肉預憂腹枵豈知中有大士之曹何忍屠戮是烹是

現窟魄為百里之内因不訴訴我民之賊當塗曰循若 臻令望見之廟貌孔真須史來即鞭施于身骨碎血流 位惕惕遊逸無為貪猛以作神真 非靈官陷水曷津焚香崩角感神子振百里之外且笑 自豪惡言沸唇元元弗忍三物恒陳靈官斯怒持鞭 且鄰成願靈鞭撻此騎人神威弗聚憋一而狗我願在 子向有義象義馬義犬義雞義魚五傳皆目前事之 七義贊係多 是

火之口事公野

明文海

漢物 中死者五不死者二要于耿介不负則一夫誠不 最異者而近讀具門陳皇士詩復得義應義蜂两事 奚必委絕哉鹿頑墅非家畜故最首蜂有君臣然最 各級數語為七義贊詞約志顯無觀者有所感七義 不 在大各視其所處 故再次雞家畜中最細者故又再次以大馬終族 死最衆故遂次魚水族尤奇故又次象有職 類中乃多負至性 壯節者如此 因為合標 其 狱 負 目

## 義鹿

故銀臺侯廣成先生家放一應于死峰且數年先生 死鹿跳鄉断角累日不食亦死山僧憐而葵之碣日

**議鹿塚費日** 

即其所角折肝推孤峰坏土 沒性離藩依仁脫祖生既紫恩沒亦從主無天可呼有

義峰

北固山有掌蜂擁王出腐搜其王昭之諸蜂飛鳴不

去自投江中前後死者三日乃盡楊相國當記其事

赞曰

325

難掉尾受驅雖微負心竊恥即破骨哭然急荆七往即爾親 商而魚已重創死商悼而収之整以人禮赞曰 早辦一死幸既脫眾宣

義象

数年前學中獲一戰象諭之降不許死則點首乃以 火鎗三百環射之糜爛死死猶此立不仆贊曰

被坚有年死敢其律地絕天窮吾事斯畢崩角未能洞

胸奚恤以此强項告彼柔膝

## 義雞

高平鄉中有賣餅翁為一僧假宿夜殺之攫其金去

其領羽毛其氣桓糾我響在前致死敢後鼓冢代言鄉 投彩狀乃論如律數曰 其面皆碎追起不舍有捕卒疑而執之既就判具吐家有一雄雞轉鬻南關後月許僧托鉢過雞出撲啄

義馬

327

流賊破河內縣令丁通泰大罵被殊所乘馬駿甚賊 將騎以入縣至堂下大嘶人立狂逸不可制竟跳 觸

而死赞白

心斯石是馬是人大河以北 本自可生亦知無責悼此傾崩忽忘鞭策彼肉則麋我

義大

少年晚容多金送殺客大酒尾少年至家乃走縣京 太原有容策寒尉氏道中遇一少年縛大過買放之 STORY TON COPY OF

明文海卷一百二十四

明文海

智在瑣惜不須眉雖大亦可 少年訊資論死索金尚在于小冊中識客里居名姓 犬又偕其子返太原丙申年事赞曰 令復遣隸楊大至太原呼客之子至領索扶機而去 吹若訴究者令遣肆隨大行得商又随至少年家得 **舒猶償而况生我庭訟何奇豪誅竟妥矢力惟** 堅用

阜潤堰鋁黃輝

奈何河如能言必曰沃漢土者盡吾族也遠則岩漾 急下則海散無所用即强之傳品品石又剛頑不受 阜潤堰堰冷水河也所溉田至萬餘山河出青石間 吞小壩而北水饒可堰堰議盖與河俱矣或曰河水

乎哉於紅花何負而獨不吾以也吾慚之夫數族之 漾水岩黑龍江近則岩紅花河吾即不漾不黑龍江 為妖也豈其固然而無所須人散則聚之峻則夷之

大心日本公司

明文海

煉水吾不拒如木受鋸其奚剛與頑之有若是者民 故石頑水智維智化頑雖有至剛不凝果行而吾 迅 不得預是且夫猶之水也而擅吾冷稱以濟夏畦水 吉 相得壞力自倍世孰有知予而用之也者啃石 於河渠也盡雪吾於水火乎夫火吾不厭如金受言必曰世所利於吾而取之者雖細不发而曰獨 則折之甲則舉之智創愚因慮無不委此以役者

為河與石言之而無能使吏之不詞於斯也以止

民所欲堪巴而曰恨卑所灌少再升之水益尊田益 百指穀食於康之百石而縮岩木岩鐵岩匠直岩委 十有五閘岩堤皆植以椿養以石夫以配料凡千 溪尾問於賴家口入於河潘水者里二十堤之者里 高開於甕灘以分河河行於鑿功岸引之穿谷入渠 五里下於里田以次受灌水紙建於質清穀館於三 所自言也試請大石黑石兩里品品成受命遂事於 盖至登州李公來守漢中而後民之言若河與石之 明文海

甚平天之以利利我也之河也滿官倉卒漏於營度 忽乎十八百年以至於今日所閱賢智循良岩而人 終始不鞭一人是歲大就登拜将臺西望之並行河 率係屬行水勞以潤食錢幣公私為一故舒而不勞 照 照與漾黑龍紅花所灌等父老打舞前為毒日幸 曰阜潤工凡二萬八千有奇力取諸原功取諸漸者 年秋九月至二十八年閏四月二十五日堰成字之 官鎮皆給於公民自效者木千株始於萬歷二十五 爵祝曰勉之哉其利萬世吾能為兄書人果然乃以吾於季公司年兄弟也丁酉遇於我語及堰故子舉 号其無一人眼而不少顧也天其以開我公哉我細 紀録於司功氏其冬公再入計考在異等史輝氏曰 也於吾何有于是撫臣按臣以堰續聞事下大司空 何必賢乎西門豹哉且斯役也民之欲也上下之力 利四方心自斯渠始公笑謝回史起偶然得漳河耳 人則何以報公異日者公其節侯平陽侯乎以大利

火, 一口 同人

明文海

緊靡您如龍縣首所順盡捌人 機餅張為頂蛇蚊墒除漫浸冷河時東於山如上水雪以雨郊映其雨鄉河靡 境會受潤獨先如照用毛者看首電勢轉科益勿注於 平如縣御良惟人折旋土膏煜如渗以清寒如明得飲 地官即中守漢中銘曰 漢父老意為之銘公明有實字逐虚登州黃縣人以

夏為之季父在馬高其應初或調大難公曰試哉於彼

不露而甘舄鹵樣蘇此為沃原如得禁方最前夕產熟

當不施豈河之理有而不庸古何關然肯賢有知必喜 三倍栗稍我箱我釜油 危陨石锋而立首受鄉鎖如烈丈夫驅以功捐河雖而 妈吐氣為膏出言為泉凡所經綿渗漉聽鲜粒我稅林 新渠以受決川如時妹子清道而延既耀既被彌潔以 母害而農農餘乃前為投於桂穀食於官時適儉機民分自為別源如大智人更姓就 便食曰可渠公曰徐旃 賴以體壺災相給手口並雕三秋一春累功斯全爰洗 油 田田 谁謂河冷風薰日暄昔

火之日東公島 級蘭叙州府宜賓縣人大参尹子永先生之女也已酉 断者銘者銘吾友蜀人劉晉仲之婦尹氏之墓也君諱 冷河無速我犯季父莫如堰專勒銘於期萬祖無該 稱劉晉仲者是也安知其有女慧如是然其時猶然 係劉即七歲能詩劉即者給諫勿所公仲子即今所 惭惭於我公喜游民籍翼翼季父身為豐年如太和氣 予以丧子狂走白門先生為南職方郎當為余言其 斷香銘姓性 明文海

寒音節清燒如病葉偶脫從風而隊或中買之附挂 意為詩其獨時全時缺缺則聽之缺於此或全於彼 達運河峰樹逢迎烟日争讓舟行遭緩可以為家得 有然推柱折接他琴以續之之意子讀其詩問散神 之從晉仲省尊公於照由蜀江出映由映入江由江 落常出人外住處不必由思思者反是無關緊處久 般心忧而好之相與為灰始讀書稍稍為詩精神起 女兒習玩不知書既歸晉仲見晉仲妹文玉詞翰 火この車を与 犬夫才而鬼瞰之别其在女子之躬也好友在四方而 全與缺而存之頃之卒年前十九鍾子曰世所不常不是作詩作亦不以示人晋 仲檢其枕中所藏如其 其響此斷香之旨也至然亦有詩全缺如之久之意 翅鳴不能自致於地如暗泉之吃於石而不能自實 忽忽無主有秋冬氣晉仲憂之曰我亦不知至是亦 有者才人所不可無者友才而為我太太而為我 婦而才相當晉仲以為能永乎不能永中銘曰

客七章南祖母廖負該將歸值站病留曠於此里人門九有墳縣然若威鳳翔而環伏者世傳先教授公晉山在天桂之陽距郡四四十里許中峰獨秀層丘 乎悼亡乎能尋香於落葉暗泉之間而跡其所終也乎造物或找之矧其在閨閣之中也劉子者憐才乎求友 噫 因以名山或云廖卒于與嗣公亦孝間守擔合葵菜

董登山頂金石上循横順而南度懸梁拘泉潭中更 移数武林魁排壁石省公起見而異之問照者答曰 架石為棧絲以周廬廬陰洞穴扣石忽開的然親 其中獨尋所謂樓址者久之不可考一日招道友數 是明泉伏流處前山俗稱墓樓云因大喜上祠其 余謫居無事制 匐差下率宗人龍石修吹種松執竹 人之甚寒岩間笙等衛鼓音穴東最石嶙峋類如主 楼為守故一 一名樓山山阿有泉名孝泉吼其記音

時一子然羁旅斗遭亂播徒一點之養艱於千金非 為哉於呼山靈不老者德長新拾杏啖姑家者統龍 懼名行不立此前人羞豈必於尚官問題青鳥之說 有銀石之操何能不出村巷至行嘉朝廷風聲樹 訓早知止足数宗人以詩書為田畴義讓為転發恒 植笏立城拔不陸與海涛相影現古識云留峒平石 現東龍雙雖世三公山中人誦不真口余佩先聖之 之異績紡共與里跨賜米之紫當祖母廖乳奉病站

大三日車 全等 灰合東岡之閨時維女士内則行惇自廖者姓於魏作 **崒雲爾思周近元禎祥間出俸哉儒宗有漳維則天作** 倬彼我祖肇基自畢地分鉅鹿音屬官律代生名賢山 是依散為銘 崇祯十有二年冬十一月輪與既的饗像如生遂名 巴巴也善無微不雅徳惟積愈高咨我宗人念之哉 其堂回厥初亦稍周人之思姜娘也九原可作百世 旦且使數世後登斯世者相與香屬攀臨恐吊不能 回 明文海

餘韻樓遺得块石垂而順勢第形象真真畫時風觀 我崇敞鎮地国盤石梁懸丈雲濤澄暉草木卷春洞響 盤桓眩蘭河瀬朝夕獨局出乳飼姑負骸南選雕婦沂 嬪姓姓幽開操並秋里如彼姜娘宣生我人在章程問 **喀曠夫極哀猿夜引終乃同穴留山之扇維此留山我 斉易載婦德稱難况在羁跡萃百諸艱夫遊姑病貧瘁** 流少君汲井嗟她一身携孤問影遷延村墟淚下如綆 鄭然水滸人言女師洪為斯祜 震震家聲巨孝克舉兒

火三四百百百 續备彌章等久適麗 惓下來客與列旁酒清脂肥果 潔深者匪物斯威用倫 移偷斯土協氣紛溫桂柴芝舞進祀於坚環珮餅舒連 厥皆曰用孝享錫類無方我其受之迪兹以世爰示宗 雨石泉松相為神處所度遊度几樹馨門廳吉日辰良 人惟德可繼如見本初帯難被為流光爽裡斯義不替 子曩奉板與承志脱夥凡數年已而哀經陟此重趼 義山盆親呈洞 明文海

**拾块使羽商可别庭於不迷食懼夫樵人踩踐至擴** 南靖客景諸峰綿亘康長施為塚累累相時皆名之 盆宅推念同人横隨在野草亂蟻生樓其共痛於是 邑邑皆一區一在武安之門峽一在主海之嚴養而 耕者之占為旺國也随方刻石使觀者並守之沒作 它履所至遇山川環迪之處軟停盖不能去近州三 義山云其葵法取之周禮以時為序申其禁今廣輸

火之口車 全号 綿屬周官有法安府是小是則是做敢謝匍匐戒彼山 虞直絕正行豈必封樹岩室岩堂下不及泉上無通具 鹊巻巻幽魂仪止南北西東雲許山足曲折迤靡互相 陰陽胁治生死異室非變陵谷誰告兆城古有為里聚 痛骨枯靈沼尸横廣武哀斯動斯酸然岩親我行其野 飲賢思傷放貧寒即遠奚資民生實艱天地遊林形飲 刊報削薄後命青烏盆完物土遂經三邑随方並時捣 不備骨截無所既施喪絡海給殯閒不界厭地神人愁 明文海

義惟周官禮取此首穿軍便下黃壤可精示母畜哀安 青門原萬古無毀無傾 生無貴贱共此乾坤有國設官以安黎元平者食禄高 義山同土異旗随您近遠春露秋霜長楊晚素宿草初 宅元夜我此我站因心錫類鄉勘以孝山名為義悠悠 明文海卷一百二十五 詳刑蔵趙南星

抒之奚奔有官君子爾心是捫念爾身名及于子孫存置不嘉哉無如彼昏以刑為常不恤民冤天網恢恢而寬如凍斯温親如父母愛若蘭縣今名不朽祠祀永 者乘軒何必酷刑乃成其尊官之未來皆望仁恩下車 三折脏良醫成善乎善乎家庶幾馬倉卒來學日荒 明文海卷一百二十六 六戒茶湖

皆咎少暇亡書曾不悟平告如農情不芸甚者耕 深 雖間勞苦為人轉移事耳一旦大歉遂為空困

窌 惟腹知之他人若視病者 覩其 形澤 安穀 謂之 嵈 泰

箧 然也秋夜獨起塊然不懌從今已逝無暇日愈矣敗 断簡可以白首重足懼哉自省堅藏有六倘 體 中

必妨氣故假長者命而戒之猶幾晚節入門 無歧 路

拉有笑者曰而四十 矣方為弟子職 **非予不敢** 

一戒作詩文

前人如山海矣汝殆輕塵足之街木填之每見名士無汝遇一書朝下意去取編為别選是名作古書作古書 為安 之堂下人乎視聽過力徒加贖聲非汝任也敬謝不 哉汝無更指意唯遇者正襟危坐精讀港思雖不記可 他長進舊書数十部天下範目而已延落落腸鳴可笑 也况抄選乎 一戒作古書 明文海 敬

## 戒批古書

之所盡意亦竭矣豈不愧耶是真疾静咀百遍其妙自見汝首尾未徹紙際已盈批 性好批書非名讀書欲今見我書者祭其精博耳此

一戒作傅註

其汝能口誦心維不失淄澠乎否也汝舊冊在友人處汗有決背者即如尚書二孔馬鄭下至朱蔡數先生同汝于諸經偶有管窺亦狡獪耳遂依卷成部我頃觀之

能書者不疏一字而自見行間衆義俱頗何至以小喜 者可勿復取聽其散落 奮袂汝當識之能戒六事爾後或有少進 古傳註足矣疑則問七則思旁評細標便是屋上登屋 明文海卷一百二十七 為物不或解沈恐者 戒批傳註 明文海

者也怒下學事何當便為一貫乎夫亦論其理如是而 是心之真必其終始無問紀乎天心更無所二之之謂 往者寤思聖真雅論一贯之道曰一者何也誠也誠者 此心未統乎天與聖人隔故從事忠恕去其所為隔之 他日見孔子論終身可行日必也恕乎只一恕字夫武 即一貫相話難反之此心似未灑然姑應之曰吾人因 不純故不一不一若之何其能貫也友朋間或以忠恕 一此非聖人不能自聖人下皆有以二之者而心不純

水而半天之霖沛如矣然則現前之心孰非聖人之心 方與九城有武物子拾片堡而崑玉之岡在握矣吸滴 見牖中之天光與長空萬里有武物乎盎中之塊土與 者即為水此即是真體即是本來元物無二物也子不 我歸來山間久一夕忽悟為物不貳之指數 日吾乃今 終身可行矣又何不貫之之有此余舊日之見猶在 知昭昭者即為天擬土者即為地卷石者即為山勺水 與非然之間欲如今子與言下一唯便豁如也豈可得

火心の可以如

明文海

乎聖人俯聽衆人正為心樣一如夠養可佐聖人元來 寸紀合轍故爱牛一念即可反四海徐行一念即可格 私則為二物出之以誠本無二物天地聖人與吾日用 天下本來無欠性體自園天機天明不須停待出之以 累其功以為必如天不已如聖德之純乃可謂之一正 之常心一絲不隔自信則得之矣世儒好玄峻其說層 只此面前物是純人自雜之其體本純也人自問之其 不知此不已者何物只此面前物是不已純者又何物

多吾乃知聖人之道易行易守如此之簡向來清樊乎 是聖境譬則登泰岱者為由山麓至絕巔步步皆實地 終始即如此而已操之一掬不曾少極之塞天地不為 聞見書州問者良可以也若夫入之之久自然通徹便 前念詐欺為跖後念公海為舜今日為士明日為聖人 復即復不磨碼自光樂前念不是為無後念正平為堯 只一常流人心只一天真一覺即覺不被濯自清明 體本不已也天只一光明地只一凝厚山只一常時水 大三日南 公島

明文海

無一步可以凌虚之處即身在飛雲家廓外所見與入 山之初何異哉近者自遠遠即在近里者渐高高不離 早愈平愈峻始終一物而已

明文海卷一百二十八

古文解何為遠

卷軸流快人日者一書也勒之金石垂示後世者又一 九文藝之事子以為有二端馬同此字書也書之屏几

**獨夺目賢主快心者一文也篇不數詞詞不數字閱肆** 之辨捉之而不可使寡寂寥之篇拓之而不可使長者 柳韓公曰以為不好則世人好之矣以為好則世人不 幛而張之軒窓窈窕堂序舄爽文米芳縟鋪叙有章嘉 可喜者一詩也質任遠蔚無造次之意翫之而愈有味 書也同此詩律也即席詠賦對客揮酒帖括便習新麗 久之而後人能知者一詩也同一文也華箋而筆之泥 一文也是以李華李邕文名當時而垂後者必歸之韓

火之口真公与

好之矣待其人而後知也故謂之古文

裸解九條何為遠

古者國有學州有黨庠有塾九謂之黨者皆小學中人

書云項索上歲而為孔子師正言執御執射一事古人 也故曰闕黨童子漢有達卷黨人碑曰君姓項名索漢

用文含蓄不露而朱子不之考也余一日待王太僕先

華論及孔子該少正郎事予曰該或言謀責而已如孔

子青年子曰於予與何缺是也弟愚則以為此周法也 明文海

人而卒然有至險之遭出而聽之此聽命于天而不聽 破律執左道以亂政者殺孔子之誅少正外用周法也 曰順以聽也朱子釋文以為方出險難似于順聽之義 死其傷惟其所命益吾之立身行己無魂乎天無怍于 之尤者也如此則雖逃之穴中寧遽免乎出而當之其 如今用大明律者然太僕為之拊掌需于血出自穴象 記曰行偽而堅言偽而辨學非而博順非而澤析言 協益需郊需沙需泥以漸而困矣血者兵刃臨身国

とうりまなる

明文海

之矣而有不速之客至此又無故之禍惟有敬之則告 矣左傅曰陳氏之亂惟禮可以已之先儒曰雖盗賊必 禮也不待速而至者無禮者也古人名盗贼曰暴客又鄉飲酒禮主人速賓及介而泉演從之故夫速而至者 有禮樂然則不速之容無禮之客也古人用文極雅耳 命于人者也剛健而不陷其是之謂乎入于穴吾謹避

拜盗盗亦尋去拔茅站否泰二卦皆有之茅之為物善

江西人為余言劉石潭會試卒遇盗江中石潭衣別出

君子進也否之為卦欲進君子先退小人也詩曰禁有 誰其子其有無孫關巢之詩以為鳩拙不能為巢而居 母者也故以比太奴為關睢之應也韓退之墓銘曰云 包屬皮以為聘幣矣麟之趾謂吁嗟麟兮者欺麟之為 禮也書曰三帛二生一死勢死屬益此義也益用白茅 回事之以皮幣不得免馬死屬者以廣皮為幣以成婚 靡然則故茅連站去惡絕根之意泰之為卦小人退而 死庸白茅包之諸解俱未了然古人用幣帛以成禮故

麟趾之類也關虞之詩禮記曰天子之射以關虞為即謂吾有室而娶婦居之云爾陽鳩在桑其子七分螽斯 鵲之居與之子于歸義不協第云鵲有巢而鳩居之若

關虞者樂官備也一發五紀則禽獸繁盛而關虞之得 其職可知矣益關虞掌禽獸之官也

明文海卷一百二十九

題懷野先生大學古本解展羅

人讀古本可思而宋人以義理訓詁遂經之傳之而私怪大學出於禮經原無分經分傳之說其直提指示今縣吾所愛用得力處而求之書本之言其失愈遠吾常 益其所求備余即不敢謂宋儒為非而於大義亦寫有 所實得傳之於言其血脈次第只在人性命自得之中 讀書以書本觀只解處亦義理配合耳古之聖賢以其 而章句反覺其珍漏是以不免於補級耳今即無論古 未安者盖古本聯屬有本領而章句頭緒支離古本完

至與明德知本與知止只有名色原無两件以至家國下故曰物有本未脩身為本知此本者為知之至也知止至善所謂知止以其一點知體在我而不在家國天只此明德明之於天下此即所謂格物所謂致知所謂 火之日草と号 化萬物只是個昭昭靈靈知體不昧耳此正所謂明德 格如燈照室如日中天萬物咸備知體如此故致知 無非是物即身心意亦無非是物一知即致一 明文海

本章句且以我所自可體認者言之吾人照管一身

杂意境一動便有好惡两端下手把柄又在於此試想 意知體動處便是意境如鏡出匣即不煩磨拭須防塵 這好惡便是明鏡塵垢家國天下如何通微得來所以 直到家國天下都是格物妙用若不依此光明本體只 人生除却好惡更沒有意沒有心沒有身沒有家國天 格物者明徳親民止至善之了義也致知下手全在誠 誠意哭緊只在好惡两字而下修齊治平段段都在好 下展轉一生都是好惡用事好惡在光明本體發現出

黄金様其敢望朱公數家寶也以先生命遂叙而賢之

嚴父配天解除能正

盛之孝思義起郊父之文啓而後自應郊禹不郊縣也 替未當有事于天下蘇雖得罪為天下勤勞故禹以幹 周之得國與虞夏與與商同虞未當郊替夏則郊縣矣

商開國自契得天下自湯二聖義難並郊始兩置之而 郊实益太甲伊尹一時意窮未能起明堂之制也至周

家始祖稷近祖文王亦皆大聖豐功不可偏廢于是周

乎所以自周以後恐代郊天止配開基不追始祖或 直祖有功天下之心共安之耳其後嗣郊祀足以太 設也使始祖非稷父非文王明堂嚴配之制其可妄立 基者自郊其始祖至于孫必更之始祖武無聖人不 明文海

大于配天則周公其人也非惟太甲伊尹所未及行 敢德之心始得交楊而無憾故孔子赞之曰嚴父莫 報天之禮一壇祀一屋祀而以二祖分配馬

武王心思曾至此哉斯言也特為稷與文王當並尊而

當以嚴久配天責守成之天子而况疑其為汎言常人 配未當配父父非問基雖親非敢尊也孝經斯言原未

之孝而啓天下偕亂之心哉 統嗣解陳札正

繼統不必無嗣為人後者為之子謂取以繼其世者也 固未云統相及者為之子也為之子故伯父叔父可改 也及不與世旅子繼父曰世弟繼兄曰及繼嗣必無統 禮為人後者為之子嗣之說也商家兄終弟及統之說 火この再とい

明文海

則弗育也此人倫之序也設從子之中未有賢者而弟 馬民間立繼者必論序從子可後也則育之弟不可後 後者也從藩封召入者繼統者也恩具也以從子繼 隆所生而人君之嗣者且有斯擇宗賢之忠是又有道 名不可沒兩言决矣以恩序推之自幼育于宫中者為 稱父生必有本故所生之父不可改稱伯叔父服可降 也或憂本生父母之名既不可沒則繼嗣之君必將追 叔父者可為後者也以弟承兄統者及而非世也序具

不論親陳更以九廟之制祭之在九世之内雖皆稱皇 自若也天下之祖宗其廟祀繁天下不繁傳家論功徳 宗後也孝宗時則繼嗣而稱皇考其百世不遷之廟亦 替于皇考而舎賢而育其不賢者乎此則聖王公天下 賢可以托天下身為天下民生主忍謂身後皇兄之稱 百世不逐之廟自若也南宋繼高宗而稱帝者皆非高 藝祖而有天下者皆非藝祖後也太宗時止稱皇兄然 之心不與民間立繼同情者也更以宋事考之北宋繼

明文海

随倫序而正其名隆其禮馬以弟繼統則稱大行為皇 兄而仍父其父追尊為皇考某帝皇妣某太后以從子

嗣則稱大行為皇考而别其父以本生追尊為本生

上致等崇子伯父叔父與上加微號比例是天子于父奉以大國追導以某國大王太夫人之封號夫尊無二 母之外有旁隆也稱封則子又安有封父母之義哉名 而神不痼若據程子溫公之說改稱親父為皇伯父而入太廟亦不稱宗名正而禮不過本一而序不渝人安 皇考某帝本生皇妣某太后二者皆别立廟于太内 不正禮無所加心之不安何以主天下斯固通儒之

火之日南公岛

明文海卷一百三十一

原性光思考

伸訓訪精家非復漢儒之舊天賦二字之外無餘說也 鄭言也吾夫子猶罕言之自伊浴諸儒先得義理之正 鄭言也吾夫子猶罕言之自伊浴諸儒先得義理之正

明文海

之道形而下者謂之器上下既分固不得而相雜然形

理無所主理氣未當相鄰亦未當相雜益形而上者謂

在子其中亦不得而相離曰理曰氣形而後知天賦是 在子其中亦不得而相離曰理曰氣形而後知其有者也百行萬善皆從 在子其中亦不得而相離曰理曰氣形而後知天賦是 1982年 而知其得氣之清也因其昏愚之資而知其得氣之濁四端亦不得而見也推其已然而後知因其聰明之質

火之口真 自而著雖出於物而不固於物物皆有理有氣惟神 之人武不東之以龍馬神範則造化之妙陰陽之機 書數之始馬有文五十有五奇偶重列者此河圖也有 文四十有五奇正偶偏者此浴書也天豈能諄諄然投 也因其富贵而再而知其得氣之厚也因其貧暖而 知其得魚之将也五福六極有萬不齊皆從此出故 10 D 一然者不為難於此而又有數馬則可以推其未 者亦天之所賦也亦有理馬有氣馬河圖浴 明文海

明文海

大行之數託靈者而探之積其誠意凡十有八變方成之神於用而妙於推也以卜益言卦交一定之理也假之神於風水推入事之吉凶循環無窮感應莫測此聖人九時聖人則之者用之於悉數以推天地之變化用之 太陰一周天為月分之以四時系之以餘閉皆求之 而後能推之伏義以河圖而畫八卦大禹以洛書 卦未然之吉凶可坐而知也以歷数言之日月五星 於天者有經緯都合之不齊以太陽一周天為歲以

己然而推其未然越宇宙之無窮皆可坐而知也里入己然而推其未然越宇宙之無窮皆可坐而知也是八人四人大一生水地二生火天三生木地四生金天五生土人用數止於如此夫一非數也此數之所由始也天開已然而推其未然越宇宙之無窮皆可坐而知也里入 火之四原公島 年月日時此思數之名號也後世於思家窺見此理則凡十有二辰干辰相摩為六十甲子以六十甲子記其 明 文海

此固不可謂非天之所賦也於此可以推其性情得於以人之所住成月日時推其所值之甲子亦名之日命 之十二得命七百二十計之以月又六十其七百二十吉山推之今者其學以日計時得命有十二次其六十者孰厚孰薄首精其義亦可入神又有以五星之應度 百五十有九萬二十美夫以二十二字之至的系互錯得命四萬三十二百又縣之以成六十其月則得命二 仁義禮智者孰多孰少可以推其氣票得於貴跟壽天

年太一之大将四千二百二十年 東華之九百六十年 侍於數者紛紛祈舊於天下如太一之小遊三百六十千命之中又何其術之窮也又有不推五行五星而一 續維天之命於穆不已 迺俱固於二百五十有九萬二 之洞極七十二家司馬公之潜虚五十五行猶局促而九尾之四千五百六十年楊氏大立之八十一首関氏 謂神矣然古今之遠四海之廣人生林林過者化來者 この事 公替 甲子凡三周数衍愛化數之繁多一至於此其術 明文海

十二字級而約之愈多而愈廣雖古今之遠四海之大九百八十七萬二千而已恩不能又加倍也倘能自二然固於數而終不能無止法推其極亦不過三萬五千 二會為一元曰元會運世者不過又一大年月日時也十年為一世以十二世為一運以三十運為一會以十 易窮也惟康節部子皇極之學 干十二辰行而為六十甲子推其所以相克者止於五 人生消息變化之無窮益有不得而異亦不得而同十 行而中之為最盛以三

之理也君子修之吉小人将之凶此常理也君子修之行五行氣也五行之神則仁義禮知之性也性即天賦 而氣每聽命馬雖富貴貧践壽天之不同而仁義禮智當循其常而安其變東其異而御其氣要使理常為主 變也氣之不齊故有時而變理則一定而不可易學者亦有時而不吉小人悖之亦有時而不出此非常理也 之在我者不得而泯此自皆聖賢教人之要法所以經 天地之大經裁成輔相之道無以易此張子曰德不 月時而不凶此非常理也

然不知其原則不能推不能推則不能立故作原性思故日命不難於原而難於推亦不難於推而難於立 勝氣性命於氣德勝其魚性命於德窮 非命也順受其正妖毒不貳修身以俟之所以立命也 他命天理魚之不可變者獨死生壽天而已孟子曰莫 理盡性則性天

韓退之以三品論性未當不是宋諸儒未改敬其記 補原 性沈然孝

以為不識性吾於退之言性尚嫌其擇不精語

386

火之日東 公郎

明文海

語先入以為信間汝中言不甚解不敢遽謂王先生之 是彼時不依胸中有孟氏性善一語程氏義理氣質二 以滿水把柳之喻為得性真公都子所稱三說者為並有惡者心之動當就正於其高第弟子王汝中先生更 余少讀王伯安先生書有云無善無惡者性之體有善 言三亦彼時持論乃爾良非至語因補發其義俟知 道者然而是正馬 如其所自道然未可盡以為非也宋儒好言一不肯

說是今老兵思世之深獨證之久津津中有味前言請 不善之說非乎恐未盡非也除却上下二等天下多中 可移習所不能化非出乎性而何矣然則有性善有性 與明智者平衡論之孔子曰性相近習相遠唯上智與 下恐不移夫性一年既有上智生而盡善者矣舜禹是 下未離中人不得為下恩也可以善可以思習之始定 也既有下愚生而不善者矣朱家是也智不可移思不 人故云中人以上未離中人不得為上智也云中人以

火心日本 となっ /

明文海

有善惡两者原初所受於天其可以善可以不善者歸於善定於不善以不由教誨學習者歸之性則性中似 故云相近孔子不嫌渾渾而稱之不得遊謂之善不得 之教誨學習則性體所争不多似又無善惡一定之判 東可西把抑可曲可直之說非乎恐未盡非也夫其定 透謂之不善也益難言之性可為甚可為不善湍水可

無物者為近之中則無善無不善之說又何可盡非也派言本體者甚難乎其為論豈非所謂太樸未雕太空

性有高明者有沉厚者有尋常循守不知所以然者學之不得此時繼繼絕絕有氣無形運而不已虚而無主性大神妙不測之道即在陰陽旋轉之間無有兩物分性大神妙不測之道即在陰陽旋轉之間無有兩物分 君子之道解矣孔子言性前之分三等馬後之分三品天下只此三等再上一層聖哲中行問也一有之故稱 孔子緊易他日日一陰一陽之謂道繼之者善成之者 火之口再公县 之為不易之論吾當博觀物理然 互求之如残走之物 終其實以為言則思世不磨駁勘而愈見其精乃可垂之大易魯論孔子之所當言而述言之耳大凡論道者 者这花王樹下者惡木毒草此皆不常有难丸汽而塞 能飛能步者性也上者有解鳳下者有泉境此皆不常 何從起一善惡之見如喬天之物能審能茂者性也上 有唯蠢蠢而為鳥歐者百千其犀總之中間一類為多 明文海

馬退之乃總其義以折束盖首楊三氏者之論其亦本

391

惡馬入不善是以聖賢出世因中人者之可轉動也而 能思慮能學習則人者可教之使為善一念之差亦可此能,是人之生尤得其靈機之完能言能行能視聽 此能,是人之生尤得其靈機之完能言能行能視聽 類之上鳥獸草木不能習而人能習之故習之為三皇 大地者百千其種總之中問一類為多又何從起一善 教化立馬以正網常陳禮樂立生人之大體表殊於物

明文海

習之為五帝習之為三王習之為五霸以至於今中間 牧兒村童皆有靈性有師教可其教者賢人才士時時 不移者數人耳世局逃更風移習染一世有一世之陶 或出其間即扇庸者亦不任情為不善習工而工智農 歸中善益多為中人設上下二等弗能該也如可乃治 而農人從習成習由教立善由習住不如此何以安人 生立宇宙孟朝所以特揭性善一語扶教立入欲其同 方有一方之局套未世以來大都習移之矣譬如

乍見之怵惕慈母之誠求乞人之不屑皆以可 善為證 有功宋經儒分魚質義理為两者是舍陰陽言道離之故論性則孔子為至矣不可易矣孟氏探本扶放此為如謂性中必有此善則残忍貪戀又豈在心靈之外也 即孟八之論亦豈能為太始以來性中必然有此善乎 其情可以為善曰天下言性則故而已如孩提之发敬 乎氣化外別有一種義理在馬性之體果若此乎夫性 之靈乃天之靈在魚中問魚清為象魚重為形自然

**火之回真 全导** 目中間原無色而能辨色不謂目定於色之美也耳至性可謂獨得竟舜之宗傅者也且如目至明能辨五色 此分別其中尚有生尅沒沖消長明晦純取等等殊許 明文海

少對偶之外善不足以名之乃知廣廷一中密授此孔之點應無所不有實無一有性天之說如是止耳人能之 靈應無所不有實無一有性天之說如是止耳人能之 靈應無所不有實無一有性天之說如是止耳人能 當離中以為性益古之至人 言後乎至矣 子祖述之源成湯接亮舜之傳言性有降來之說亦未 聰能聽五群耳中問原無聲而能辨聲不謂耳定於聲 大心の画を

原三水水性溢

唐宋之詞詞金元之九官其解獨聚其意獨宣而大塊 天衛東北平歌詩以寫其遗憾降而至於吳歌又降而為 天惟果安在哉惟妄念不得實見諸行於是中者書以 大解雖上帝且失其權觀夫霜嚴暑月戈援科陽 上帝人皇及嗣羅天子皆聖人正名以制人之妄念耳

之噫氣為之一舒不舒而天地之和平致雨陽想伏霜

未易更僕数也選乎古今感激之事多矣吾馬知夫奏 欲吐 稍弱而不勝則慟哭悲啼以浅之浅之而於無以 夫志士真有上置風輸下及阿奧皆其感激之所造固 文遣調真足以舒宇宙之抑鬱其權直佐天人幽冥之 自白平断頸接胸以死化虎受販比比有之而况於勇 所不及厥功太矣不得文詞也里人之相許也各伸其 其餘殊此雖堯舜不能無病况後世之紛拏耶然則行 厭 電 題成越故常平職古今之變 監於昆蟲草木旨受 火之四車公島

破除休也而况於人皇也 宁哉彼地狱且一座矣於問犯於子吾又馬知夫異類眾住無致偷尚行若聖賢之此就守吾又馬知夫異類眾住無致偷尚行若聖賢之 羅何有哉 遇猛武之噬嘴非忠臣孝子斬衣肯坐之精靈宁淫詞 明文海卷一百三十二 明文海

此則知道矣他日又曰文周父子授受支統言卦周乃聖人治天下之道故云四方風動又云雷腐風行 物英投中雷挽為物英投乎風虚妙之間鼓舞迅疾此合之間萬品生發英投乎是故云出乎震齊乎異動萬 中間此二物者所以動盜楊灑天地之元氣而布滿六去其言曰機皇八卦寫下天地日月山川矣風雷列於 溪先生比夜頻過齊頭與予論易有契将旦鳴鍾乃 溪羅丈夜坐 沈思 孝 火之日真な 後來沿章向者不復知神明默成之學大都學易有五可及他日又曰自朱元晦别分象占言吉山超迎太詳明萬古太平自其心胸力分博大旅轉乃如此非群聖 到寒城明夷即林之屬皆別癸一般 妙義聚六十四卦 盡與之致用完美靡所採擇其問孔子用春秋世界便 論文統言者括其全分論者極其變盡之矣孔子疏文 周亦只文周本指耳乃孔子之大獨見於大象即如否 種循占超避者聚人玩解思義者貞士觀象誠意者大 明文海

四一家與千古作摹者神人也令之學易者能掃拂吉 初分之倪歸乎渾淪未判之先我即易易即天地自開 賢得意忘言用天下而不拘一 塗者聖人也通乎乾坤 吾未見其人也先生自得之論與多尚有不敢輕洩亦 六經孔氏之道天壤所以賴撐持人聲所以庇轉估人

之源詩别是一派游涵色之業與祭相表東禮之為教鬼則別有神書孔子不輕言不易學春秋以採世間史大網炳如論語開發而四維之平正通達人人可由也 者直從尚書堯典執中之義然合爲論中極致之言則 三代共守之今之周禮禮經則缺亂多矣非全者也學 人知之矣余潛心之日久以為尚書其正的君臣父子 堯孔合而干古之大道 朗朗自著然後他經可得而

書紀唐真三代五三聖人更代之事其典書則後之帝 達者 也無史之名有史之宗義軒上代事简文質問哉少圖 所以圖書象數都作不解物神明之道久矣無傳必有淺陋甚矣人人堕落注脚場中不曾窥到太極未判前 朱元晦有言義皇自有易尚孔只是義理之文令之易 易懸圖象吐自岂符摹刻天地涵船日月古之神書也 大三日軍公島 紀月一代盛衰之战此於六籍文字之林已占一半大能詩猶之乎六朝之選唐之律人人作之也故一部詩 春 紫矣楚縣稱人其滥觞 虛 之者合之尚有所推詩者風也群也 之胚胎而律吕所以詣叶之道也周代采風陳詩人人 秋非特魯有也古有百國春秋後有日氏春秋晉春秋 惟風能扇有故風之所敢者遊聲之所徹者微此樂 明文海 W\_ 天地問惟降能

牒希傅史路史若有無若存亡

漢初諸子多有

农民具矣此聖人之街也 以存王法為詩與周禮之維持耳筆削之問是非見矣 不過紀年月銀列國報書云耳孔聖朝裁其常始大孟 矣周之禮無且然况役代乎禮記曰乃子夏之門人及其徒 之禮孔子猶不盡為然也其於樂則明言不如能之善 殷因夏禮周因殷禮又云監於二代足則能從之則周 相停孔門過事過言而雜記之周之禮樂存百一馬有

火之四軍公島 詩書非孔子所論者直經大手删及之耳禮樂乃所監 曾子之學深微有涵齒則為子思之學洞達見大義則 論語者孔門所授受之學法平易純正萬世不易馬其 詳故有中庸之論唯子思直湖本體故有盖子之書然 上馬者待人自得孔門不輕言也其次第有規矩則為 王者作其述禮樂酌今古乎則禮經猶梗桑已夫 而顏氏微矣即不者書可馬此意不可以書傳 為孟氏之學皆孔子之道也以相佐也唯自子分析之 明文海

之不詳也薛氏叔容集語之作其功不宏都已夫士生亦略矣故其緒餘見於禮記家語孔叢子諸書思其傳 如天球玄圖未易多得況聽段大聖之言者哉择之 千載下仰大成遺範即由阜之履手樹之槍猶然珍之 十異是晚歲假年為學下故讚詞益論入天人之際矣 定釐其次第春秋乃所筆削更定報書一二字而已唯 者半自言所得者半雜以羣弟子所記所自言者半然 其切於偷常日用教學投受者其粹於論語因問而言

**火シロ 101 人1 立**日

明文海

之存乎其人

上古而名為周經者書是周公斟酌唐虞夏商而佐周 孔子之學師文武而法周公大易是文王周公所傅之 一代之治者詩是周公論歌后极公劉太王王李文武

周舊法而雖一代之治於二伯主盟之際禮記則子夏之德與周列國風謠所以盛哀之故春秋以繼雅詩存

游之徒述周禮之曲折及孔氏之論而為三代損益

之義疏而已總之皆孔子夢想周公之志莫不有文武

大義其見於他書稱孔氏云云者並孔門緒論相傳到 之道馬論語是洙泗犀弟傅習之粹言皆六經羽異之 其二則問臣之揭奏進御者以陳善別邪進退人材祭 誤以輔主他此其原出於禹益殺之該伊之訓說之命 下有用文章大率有四事其一則法庭之講義於沃陳 往者在館中曾奉馬學士或本先生之数其言曰今天 今豈可多得 述 関西馬學士論文章 光想 孝

媚鬼誤墓有調所汗配若斯之類為品滋多周漢問旨 遷官祝壽例有質文誤解媚語前革所不為碑板銘刻 館先生不必汎役其神明亦不宜輕衰其體製故凡令 之屬其四則臺諫之奏疏以殉選正義補日月而勵奉 直文核事以信干古其源出於二典及禹貢盤庚武成 符同與其三則史官之注記編摩記載朝廷大事大議 奏機容仰備顧問開發上之聰明此其源亦與誤訓合 工其源出於旅藝訓誡諸作自此外一切無神世用者史

例不能盡絕然必再三釋思先生長者之訓必不敢追 古今之係貫亦既略線其械矣獨於所示戒二種文字 今諸名碩所已當條行者又進而博致應代名臣疏議 見嘉隆至今君相所以都俞之意具悉其首尾其疏議 訓語為宗其問臣揭議則於金匮篡記起居注録一一 無之吾子其不作可馬不佐奉而持之今且四十年其 於講讀編摩起居制語之文則當精心斯事一以典該 不在此位然由嘉隆思諸臣之疏奏以進恭國初到

無神民社者不敢論故凡馬先生所叮嚀致戒者亦甚她色馬其人不端者不敢作其言不雅者不敢陳其事 火之口車 全等 家尚論干古祭請於在丘明司馬遷班固屈原莊周管 汗性命道德之源無一日不宗堯舜孔孟通天地人物 兢兢持之以此後罪當世為不少矣余亦無懼馬乃若 俗狗人以失史官之守今且老矣追思生平之作頗無 樂慕唐廣之志其他游覽文林淋漓墨海出入諸史百 朝章團體之宜即退耕二十載一飯不敢忘点幾伊尹 明文海

虚靡歲月自放於御雲華月之下而極其心精筆妙之 黄庭堅以及今代諸先生之間自頗調深林長谷不宜 植謝堂運陶潛王維歐陽修蘇軾王安石曾華白居易 雖言之不讓乎亦各其志也知我姆我即自喻馬甲辰 五月時年六十八 所致故常率言率意期以盡發的中不敢自匿其短 仲韓非買直割向可况楊雄董仲舒韓愈杜甫李白曹 述太洲趙師口義沈想孝

**欠己日真公島** 對日窮理者窮天下事物之理孔師所云幽明之故死 縣中彌倫天地一章之指先生曰 吾不能記云何余徐 戊辰冬仲雨雪新霽署中王樹作玲瓏瑶花觀近師館 閣並是君天仙都沈沈在鴻濛洞天遙臨西北一帶重 云何余對曰朱元晦先生已有明注作三義分疏即易 氣馬趙先生坐瀛洲亭上召沈生前侍問曰大易稱窮 山層時代分登三城天際如見雪乳組寒有干秋之積 理盡性以至於命生知其解乎未及對先生頻附耳曰 明文海

也予思子云天命之謂性程伯淳云性即理耳豈天命元晦先生注疏者如是顧問先生之教先生曰此說非 彌倫天地之道者惟大易耳何所據而分疏之曰 若為 使之盡其性所云知周萬物道濟天下樂天安土之說 生之說鬼神之情狀是也盡性者人與我萬物之間各 所云範圍曲成無方無體之義是也自少受易所墨守 是也至命者理既窮性既盡矣直與天命之初相冥合 復有性性之外更有理哉如彌倫一章總是一意言

火之四尾公島 得自性空明名理婦盡地位則命即在目前至之日斯 此之謂真盡性孟氏不加不損之說可推也既能真見 填實之謂也窮之言空窮也如家質銷盡無一物馬此 包成然回汝部聽夫窮理者非多搜問見兼綜今古而 打合區處之謂盡之言完了也如米栗金錢用盡無餘 之謂真弱理頭氏之屡空可思也盡性者非周旋人已問 生 窮理若為盡性若為至命裂之為三事乎甚不然也先 默坐良久余再起請曰先生之教何如於是四顧雪 明文海

至矣其之致而至者其命少此之云到彼岸其何至之 品百為不離人我我自有我之性終身練養不出原生 教輪復為之論曰人在世中天常人紀事會物情何能 有馬食拜受教於今垂四十年始徹了先生之教因轉 無窮吾是以知無理可窮者乃真窮理也日用交承五 何在畢竟七十年問不知不過者尚有無窮之理别有 一定規成學可倚靠者惟理本無窮而窮無窮者又一 日不窮究弟吾有生以來耳目所受心思所釋今於

明文海

推移默默不知其然裁成補輔聖哲之遠數積善不敗 本無盡感動則生順流則化自然則圓激擾則變識其 舊樣人自有人之性 百千其面即百千其心安能以我 凡耳畢竟人我各有一種之性因物付物以事處事以 生此世大局中各各一幕毫光皆陰陽之搏捉神鬼之 無盡人我給足而俱暢天下常朗朗無一事矣至於人 人治人從時乃以故時隨物乃所以御物吾是以知性 人才智盡斯人之曲折哉忠誠仁厚敬恭謙讓此大

吾黨士相晤言曰賜也告在知來起予者商也其所 如两渠相灌溉日日生清瀾孔子大聖求友天下喜與 易允之繇曰麗澤見君子以朋友講習解之者以為正 行止非人所為孔孟巴章章論之及其既定吾然後始貞士之雅操所可自了此心如是而已道之将行将於 念先生長老囑付不可無傳筆之以供達者然馬 知天命如是如是此非所云到彼岸之説耶余既衰老 講學述 沈然孝

火之口更公等 敏始年十五得瞻承念卷羅先生荆川唐 先生港一方 先生於當湖之上彼時童心嗣一以為如見聖人馬終 助後生意常孜孜馬曰德之不修學之不講是吾憂也 方講學者三百人並侍都先生之教幾半月大都宗象 其師東廓都先生館於西湖之萬松書院因折東招四 耳不敢問且不能宛也年二十一時胡皆府梅林公迎 日 侍側夜分聽諸先生顒顒叩叩指不多及式儀德象 不講為憂以朋友為樂易當一日忘情斯事哉余不 明文海

所未當有斯會也可謂得英才而教育之一日天下歸明道程先住定性之指聞者聲馬改其聽視以為生平 年二十四上春官維時冢宰栢泉胡公大計事竣乃的 其仁矣自是以來在館下則日聞大洲趙先生之教在 都 徐公石 農李公為之主 共推 相泉胡公正講席式揚 下至山林隱叟布衣養三千人大會於象所而閣相存 山过陽明二先生之指而昌明之始欣然有會心處矣 路入鄭諸僚天下望士之試春官者以及京朝各署

火シローを

明文海

囊領抱以授之斯人也 昔孔門之士雍雍沂泗問信 天高水清為魚飛舞一揮塵舒襟各與諸君可以盡收 童冠游咏暮春一歌一笑孰非真性後千年程氏兄弟 矣念我生平師友真不能項刻忘懷今年已踰七十二 密證者又二十年比掛冠後則佛教之徒城而正學微 道之勇求益之虚有加於少壯而精神漸減恨不能倒 弄月吟風混然有與點之意今日風恬日麗花草生香 朋友問楚何近溪見臺漸卷定守洪陽战陽諸君子相 yt.

治而濟寧至臨清幾五百里不通舟楫禮用次上縣老 費耗財羽形歲以萬億計永樂九年命工部尚書宋禮浮淮入河至陽武從陸抵衛輝復入衛河至京水險陸 在治河發濟充等府丁夫六萬餘人疏於啓監因勢而 之何必講何必不講相與忘言而意得之大道不遠矣 成祖肇建北都歲漕自海運者由直估至京自江運者 心之精微口不能傳叙其意旨云耳 分水祠述私以出

火シロ戸 陸之運悉罷此誠國家萬世之利亦人臣萬世之功也一六尺為閘二十有一人黄河连淮谷由見漕河大通海 問十有七合漳衛之水達天津南至沽頭地降百十有中分之北流者七南流者三北至臨清地降九十尺為 有大功於漕河宜即其地祀祠以在势臣敢可遂於龍 成化十七年勘河工部侍郎李峻疏言前工部尚書禮 人白英計知汉水由東平州之戴村洞入海遂於其 壩模亘五里過汶水無東使盡出南旺相 - TO 17 明文海 地高下而

該部覆允宋禮贈太子太保白英亦與冠帶令人但知執工簿殊可憐憫亦乞量贈一官点補先朝未備之典 白英以勞死於河工今雖亦有廟祀然止戴平定中手有社稷功而即位猶仍尚書未有贈臨於恤之典老人 歷元年河道總督兵部侍郎萬恭復疏言故河臣宋禮王廟東建祠命有司春秋致祭即以管河即中主之萬 思因以所當問見及考證於典故者識之如此宋河分水龍王廟而不知宋禮之功余過南旺睹河洛而

老莊盛言虚無之理非其廢世教也虚無者世教所以 先超縣表而吾所扶者之無以為也庶幾能進而求之 遠而不可不居者義也節而不可不積者禮也學者知 立也彼知有物者不可物物而親無者斯足以經有是 其一說不知其又有一說幾何而不河漢其言也 仁義禮樂亦可不必絕而棄之也已莊子之自言有之 也乎有如水之而契也然後知象無非真緊無非理而 迹道何由明故不得已檳而棄馬使人知道也者立象 火之四軍公島 而 者必取諸無然則謂虚無厥世教可不可也是故舜之 無為而治非不治也以無為治也禹之行其所無事 以御今之有夫日今之有則古之為無可知已而御有 故建之以常無有不然聖人之業将以成變化行鬼神 之為斯失之遂矣莊子曰水不雜則清莫動則平夢閉 不行也以無事行也而味者遂至清談麼事如晉宋人 而欲責之形形擾擾之東其将能乎老子司執古之道 不流亦不能清夫以廢事為無為是鬱而閉之而幾 明文海

## 晓之所謂子何者世偏之所執者孔孟之迹也其糟魄 史遷言莊子武皆孔子世儒率隨聲和之獨蘇子膽謂 得其職矣然世儒往往牵於文而其造其實亦惡知子 其實予而文不予尊孔子者其如莊子噫子膽之論益 水之清者也

為方有學之者二人馬一不能見五臟病也而弟執其 也而莊子之所論者其精也譬之扁鹃見垣五賦而製 如扁鹊之見垣五臌也而以意為方不必盡出於

火之四月入等 明文海

子 史記言莊子與孫忠王齊宣王同時今其書所載魏監 即深恵王也又云莊子與魯京公論儒則莊子又與孔 矣栗林之遊又皆自非矣而亦謂誠皆聃周也可乎 與晋者為皈依讚唤之至也不然秦佚之吊當非老聃 為方者數釋氏之論訓恩者必訶佛置祖之人夫以訶 佛詈祖為酬恩則皈依讚嘆者為倍德矣又孰知夫訶 師也則為扁鹊者将善其守吾方者飲抑善夫以意自 同時矣孫叔敖相楚莊王孔子未生而宜僚亦未當

借被之人信此之意云耳夫惟信已之意而已則豈必 宜僚受酒而祭其前後奸錯往往有之學者當置疑於 此然周固自言之矣寓言十九重言十七所謂寫言者 仕枝乃言仲尼之楚楚人觞之孫叔敖執爵而立侍南 痴人說夢者乎雖然周微獨信也之意而已指令學者 買大抵子虚烏有之流也而規規以時月數之不幾於 其事之真哉史遣謂畏累虚亢系子之屬皆空語無事 因知名之非名而是非之非是非亦家莊之所以放也

火之四軍公島 未終而非者劉之以入其言再故其祭徐君猷文云争 冠之篇可列御寇之齊中道而反曰吾萬馬吾食於十 者至於該王說劍皆淺陋不入於道反覆觀之得其官 沒而五聚先 就然格而笑 可是 国一章也并于之言 之爭席矣去其謀王說劍漁久盗跖四篇以合於列御 言之終日陽子居西遊於秦遇老子其往也舍者迎将 其家公執席妻執中櫛舍者避席場者避電其反也與 子瞻辨莊子能尊孔子獨疑盗跖 漁父則若真武孔子 明文海

即司馬彪孟氏所注是也言多說誕或似山海經或類 之篇凡諸巧雜十分有三漢書敬文志莊子五十三篇 云一曲之才妄寫守說如湖爽修之首危言将見子你 所能制其文詞格志之不同故可望而知之也郭子玄 子婚作記亦因此而有寤耶大抵莊書之奇自非後世 御鬼魏狼事而即級以楊朱争府正與子聽之言合豈 一篇合而讀之真可與然冰釋也今按列子第二篇首 無沒十段而五魏用為一事今以寓言列御冠 LICE IN THE COLOR

明文海

觀擊者無以與乎鐘鼓之聲下有抄者無以與乎眉目 莊子崔誤本語多不同逍遥遊替者無以與乎文章之 子瞻所謂昧者其然乎闕买将亮諸篇今不存 占夢書故注者以意去取獨內篇衆家併同然以此說

可下有可于可而不可于不可不可于不可而可于可

之好夫則者不自為假文屢夫齊物無物不然無物不

大宗師東東維騎箕尾而此于列星下有其生無父母 死登巡三年而形逃此言神之無能名者也成然寐遊

嚴君平作老子指歸其稱引莊子者多矣曰任車未虧 刑修豈此類耶抑他好事者妄為點寫如此耶 無相報也其不同者往往有之相傳外雜篇多郭象所 有有無之相坐也則甚曾史與然跖皆有無也又惡得 乃入于漻天一在宥馬知曾史之不為禁跖嚆矢也下 而造化不及即即不及雄漂念雄漂念不及草盆草盆 去化乃入於家天一作造敵不及笑獻笑不及產安排 然覺下有發然汗出追適不及笑獻笑不及排安排 而

火之口車公島 剖也一 為我者以有神也神之所以留我者道使然也又曰道 猶為身者非身身之所以為身者以我存也而我之所以 惡不止乃至滅亡又曰我之所以為我者豈我也哉我 虎也執禽獸食牛馬劍戟不能難也故連滴之流久久 而成江海小蛇不死化為神龍積微之善以至吉祥小 也胎之能乳也一絕制之及其為此也羅網不能禁也 指摩之及其為飛鴻也奮翼凌雲賢做不能達 明文海

**僮子行之及其傾覆也顧高墜谷千人不能安印之未** 

尊甲巧故滋起愈出愈可令速 買深罰峻刑嚴對肌膚 政事東作方送伎彫琢文彩奇變異怪以褒有德以别 使人大富天下奢僭財貨不足民人愈醜福滿山澤金 存亡亡于不亡又曰夫起福生利成功逐事偷物致用 之所住天之所與始始于不始生生于不生存存于不 斷四肢疏遠不隐親近不和罪至夷減賞至封侯天地 邪淫奸完之路岳分别異同是非之變泉則國家昏而 王成積國愈不安民益少利節智相愚以許相要防畏

火心の風なな

明文诗

不陰萬物不成天地之道始必有終終必有始又回夫 振 非有聖人莫之能明又曰夫陰而不陽萬物不生陽而 之分也同利立聖之與野人也同容通者之與閉塞也 寒而入火所苦雖除其身必死胸中有瘕不可整唯中 同事道士之與赤子也同功凡此數者其中異而外同 也又曰夫日月之出入也同明人之死生也同形春秋 有疾不可剥也虽查看面不可射也蛛具看身不可所 **牌盗賊愈多又回夫餓而倍食渴而大飲熟而投水** 

然也以上諸語皆令書所不載按漢執文志莊子五十 嬰兒未知而忠信於化等及其壯大有識欺給兄嫂三 軍得意則下、 矣若君平所引其為象所刑無足疑者噫象試猶識者 之四耳嚴書出象前其所引皆其逸篇可知也予膽 **絕性亦復淺膚定為二十六篇大抵語意精粗居然別** 讓王說到盗跖漁父四篇為偽誤罷勉道者又疑刻意 三篇郭泉云其巧雜定為三十三篇則今之所存特十 窮谿之歐不避 児虎其事非易事理

禪判老莊乎是猶本國之與臺而依鄰國之君王也多 即别大用者通之則同陋者怒山之影響論也乃以三 莫為接子之或使即此两言如兩兜辨日不可判其是 老氏以為自然而自然之故雖老氏不能言也佛氏以 之後其相為表東者亦惟莊子而已故曰小機者執之 佛教未行之先其早為前驅者唯莊子而已佛教既行 為因緣而因緣之始雖佛氏亦不能言也此子云季真之 非因緣自然之為辨吾知與天地相終始矣

**火己四頁 全等** 莊子逍遥篇 見其不知量矣 當其分逍遥一也此等議論固不診於莊子之意然小雖殊而放於自然之場則物任其性事稱其能名 大小二字是此篇眼目逍遥者見大則心泰也至於 由就始射大弧諸章亦是說得一大字郭注云大大 無已無功無名則大之至矣亦逍遥之極矣下文許 首篇則尚未及此益古人立言亦必由淺以之深也 德清 名 明文海

野馬也至乃今圖南 黄埃若我九萬里之上視之則亦猶人之視天亦見養為耳處下而平視野馬塵埃或謂之紅塵或謂之 以為倉倉而已此一段不過發明胸飛之高而議論層 波叠浪解者遂誤生支節 相吹也天非真有營養之色但遠而無極故視以為 讀書者宜平心以味之不必深求 野馬者馬之在野者也野馬春則塵埃起故曰以息

| -           |        |                  |                      | <u> </u>             |                      |    |
|-------------|--------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| 大· 二日 在 4 年 | 赵人断髮文身 | 千歲一花質六合之内 馬知必無是事 | 以丁卯年推此而論則椿之八千歲一春秋桃之三 | 矣然今觀聞中有鉄在六十年一開花其開花也必 | 以八千歲為春八千歲為秋間此語者無不以為誕 | 大椿 |

的文之鼓琴也至載之末年 寐之意或云枝柱也策杖也學杖以學節梧琴也思 枝策郭汪以枝策假寐為說然但言枝策未見有假 謂莊子以三子並稱各是一事且的文與師順未必 有成而實未始有成也裁之未年猶云傅之後世也 於辨以至倦而據語各有所好各有所明各自以為 也枝策謂等數也的文精於琴師順精於數也施精 同時馬得謂枝策而學節鼓琴乎竊謂枝分也策籌

夫三子者猶存乎進艾之問 其名為吊說 吊讀為的吊說者其言似於說異而實的當也 進父之間日之照不及馬亦何損於日被三子亦猶 照乎此章益即察見湖魚者不祥之意 物畢照則天下之大不祥也汝之德豈能進於日之 是耳何足介介於胸中而不釋然乎若十日並出萬 日能照而有所不必照也德能治而有所不必治也

汝不知夫養虎者乎 傅其常情 順之則虎可以則逆之則馬有時怒順之之法在於 平淡時其餓飽達其怒心而已逆之之端起於騎龍 至朝受命而夕飲冰乎 國之言無私亦此意也使禁公知此則何憂何愿何 解必至於弄巧成拙傳言者殃矣叔向云子員道两 為使之道不過得其常情致君之命而已若巧言偏

迷陽 迷陽者當陽光盛時而若迷謂不用其明也卻不前 也曲不直也謂遇時不肯直前也

為天子之諸御至全徳之八宁

子出嫁始為剃面即此意欲為 贵人之御以求全 不爪剪不穿耳益言童女之未修容者也令人家女

形之女若已為人妻者則止於外不得混充役使矣

城天下於天下物莫能逃之矣 知老死之隨其後也若知生老始終無往不善則如

孟孫才居丧不京

東宇當作泉岩作泉則與上句中心不成同不得列

為三者

有旦宅而無情死

旦宅猶言新宅也自生而死猶昨居舊宅而今且愛

入新宅其情固未當死也

尚問謂如以甚至目而淚為之流也對哉一者謂萬事雖紛而其封城不出乎一也以是為三字總結食豕如食人以下五句言列子守此學術以終其身也 大己口車公司 之八者乃始觸卷館囊而亂天下也 **粉而封哉一以是於** 明文海

治人也故鴻淡又嘆曰毒哉優傻乎歸矣如俗云快節嘆治人之過矣而雲将曰吾奈何是其志終在於白意字皆讀作噫皆一字為句皆誤詞也鴻淡已極上文意治人之過也下文意毒哉又下文意心養三 意治人之過也至物自化 快活活回去罷言不必問也雲将終顧聞一言鴻淡 言割裂性命而於八者之中各珍藏其一也 醫老謂傷切而卷懷之也僧囊謂傷残而囊盛之也

有族有祖言有衆必有君也可以為衆父而不可以有族有祖言有衆必有君也可以為衆父而不可以有成人而不可以為衆父而不可以 烏行而無影 為而民自化云云數語養心之法也乃又嘆曰心養心養者言心不可不養也汝徒處 猶言空中鳥跡也

## 尚有其實與之名至有服 腐之人 三思莫至 苟有其實而不受其名則再受其殃矣茍無其實而 分樣尊溝斷之均為失性哉人恐其子之似已有美惡之見也孰知美惡之無 錐疾疫也 三患謂老病死也一 說即佛法所云三小災刀兵餓 明文海

战四字為句

天下大亂至言哉 字同義 而未當自多其服也有服與書經有其善喪厥善有 不與人爭辨也吾之服從人益常常如此吾雖服 受其名又何害馬呼牛呼馬任之而已服服從也言

婦宇當是歸字之誤而今乎歸四字為句言大亂之

本始於舜禹而今日乃其歸結也女讀作汝汝何言

何貴何既至無差 遙而不問极而不政 有弟而兄啼 下者有時在上何貴殿之可定乎若拘而志則與道 反行謂反覆而續行也既曰反覆則上者有時在下 掇謂掇拾之頃言暫也猶言俯仰之間也 病也醫家謂之繼病此亦物化自然之理 有弟而兄啼謂母復懷好而先生之子飲其乳則成 明文海

| 大子之間也至愈况 明文海 一种宇宙作瘤 | 俄而柳生於左肘 | 謝則從無而有從有而無何少多之可定乎若一而大蹇而寫溢難行矣謝施謂代謝而施用也既曰代 |
|---------------------|---------|------------------------------------------|
|---------------------|---------|------------------------------------------|

問其首而漸及于尼也况喻也晚也設市有賣豬者 市吏之既者也履實也履務估質豬價也每下謂先 之貨贿人民牛馬者獲即質正之名也監市猶監門 予玩其文勢當以固不及質正複之問于监市履締 此一段從來讀者皆以固不及質為一句正接之問 於监市履錦也為一句所以為解之者旨迂曲不通 就質正評其價質正必問於監市監市則發務首以 也十四字共為一句質正即周禮所謂質人掌成市

不知乎人謂我朱思 太内者 至魁然 正之問知尼之為指而夫子之問不知尿為之為道之非豬也道之上下有異而不可謂下之非道也質 朱當作赴自謙其名也 至於屁舉其肥麻則稍價晓然矣使問其首而不及 其凡則豬之價未晓也豬之首几有異而不可謂凡

能久哉 謂政尺言時之暫也人見其暫時外節似乎魁然豈 後已豈有所深藏而不出哉人見其政猶之魁然改 言常常如此而自有光耀所謂閣然而日章也志於 費費用也言期於用盡之也行乎無名者惟庸有光 承上言畏鬼責者以内為券者也畏人非者以外為 期費者唯買人也言如買人之居貨期於盡販賣而

火之口車 公号 滅而有實鬼之一也 與物窮者物入馬與物且者其身之不能容馬能容人 內矣與物且者且即且也本無為人之心而即且以與物窮者窮盡也盡心以為人則物自入而就其度 減而有實謂形雖減而精神不散猶言死而不忘也 應人則人豈為其所容哉上段言自修此段言與物 鬼之也一字與在傳聰明正直而一者也一字同義 總之各有誠偽之分也 明文海

服者之有脫肢可散而不可散也 製室者周于寢廟又

適其偃馬為是舉移是

散棄去也脫版非准體之所貴然而不可棄去也當

其脫肢之時則性體之是又移於脫肢矣偃非寢 之所貴然當其適偃之時則寢廟之是又移於偃矣 廟

個周禮作區

介者抄畫外非譽也骨靡怪高而不惟過死生也

郭云則者形残不復以好醜在懷故抄而去之思謂

WIND THE KIDDS

君必無盛鶴列於魔旗之間無徒與於鉛壇之官 质也 故登高而不惟意謂可以遗死生也以其不能忘骨而實不能外非譽也以不能忘己之醜也骨靡輕死美人而抄去之意謂無好醜之相形可以外非譽矣 嫌而抄畫哉介字當作分如也婦之好者并圖畫之訓介為則古無此訓且則者之聽在足不在面何所

麗熊華美之熊接也喻日獨擅齊官也喻心

明文海

齊人頭子于宋者至怨也 者使積則間者之完亦常法也完雖不見針亦必其漢書當兒者完為城旦春之完周禮墨者使守門完 **獃子居於宋者每事顛倒如下所云也命名也完如** 為人間者而其狀不同於奴隸 其顛倒一矣新鐘必 章服形狀與奴隸同有異乎良人者今此跌子其名 不像巧者名之曰蹈子猶令人言此子也齊人言 躏躏躅而行不便利之貌想當時方言謂人不伶

火心の東公野 寄居而間者于夜半無人之時獨上入船舟人拒之 遂與之聞未始離於本言足不離高岸益為舟人所 七之子而不出域與不求何異其顛倒三矣有遗類 皆自信其愚不可理論五子之辨何以具是哉 拒終不能上船通以造怨而已楚之默子又如此此 矣猶言不知類也齊之默子如此楚人又有一數子 磨逃亡 也佛書云功不磨捐唐子逃亡之子 也求逃 明文海

有鈕襻求者學之而走可也何用束縛其顛倒二矣

湯得其司御門尹登恒為之傅之 者之御六馬故司司御也門尹登恒即伊尹也從師皆人名也司御者相國之稱也相國之御百官猶御百衛所成两見三者皆官號也門尹登恒瀛法仲尼 此看点乎可通可謂獨得其解矣今請因而詳說之 老莊異載徐士彰解云三得其三為之自相應呼如 此一段自郭註而下從來解者皆牵合不通惟焦氏 不囿所謂學馬而後臣之尊賢則不感也隨成者

**欲惡去就至則始** 歸商為海以代祭殆即所謂贏法數兩見猶云明 賢否熙防各當其所矣之人之名 日藏法益藏其姓 法其名也按史記春本文紀大費之孫曰費昌去夏 随其成而案之益後世考功之職也為之司其名則 四目達四聽益盡其思慮以廣主之聰明也仲尼尼 字當是虺字之訛商書所謂仲虺之語是也為之傳 之與伊尹俱為湯傅也

莫為或使皆一曲之詞非大道之論也佛經云非季真之莫為接子之或使 告此意也下文窮則反於則始正所謂橋運也 今市人有上橋行市下橋行市之說曰橋起曰橋運之相照四時之相代皆泉於此人之欲惡去就亦然 橋橋梁也橋梁之為物以渐而高以漸而下凡陰陽 因

非緣非自然性論至于是則言默俱非千聖同堂亦

無所指其啄矣故曰道物之極言默不足以載非言

莫知其所終至有鬼耶 所自始也又豈可謂有性靈耶應報應也福善禍淫性靈耶然此性靈從何而來雖極力推原亦莫知其命性靈也人之生也捨生趣生無有終窮豈可謂無 有其感必有其應豈可謂無鬼神耶然善有時未必 福惡有時未必禍又有不相應之時又豈可謂無鬼 非默談其有極 神耶此二義與前莫為或使一義皆甚深微妙之理

昔周之與有士二人處于孤竹一段 今夫世人至與俗化世 貴馬則以為絕俗過世之士 矣是其胸中無主意無 未詳歎 言世人但見與已同時而生同鄉而處者而被獨富 觀此一段則伯夷歸周至岐陽而文王已沒見周德 之衰遂去而餓死也孟子謂就養於西伯益亦論之 雖聖人有所不知者此也

此承上論長生安體樂意之道不亦遠乎而言監視條但之疾至不监于心 而孰愛矣惡在其為樂意乎下言貴為天子富有天 而 ak 也猶覺知也但言知有富則條但恬偷不覺其孰安 俗之人而已益所見者近則不知貧富之外别有是 正見以遠覽古今知是非之分也惟與俗俱化為世 孰危矣惡在其為安體乎怵惕数武不覺其孰樂 也

不可弟而可子城父之詞也闔胡當視其良猶言胡快而子為墨者予也至實矣 命而吕鉅 教诲之力也 吕吕尚太公也鉅大也吕邱言自視如太公之尊大 不看他好處也已為秋柏之質矣言弟已成材旨吾 下而不免於思則安在其為長生平 明文海

明文海

弱有八極 三句

之所憐也故必達此皆理之自然如形之有六府也 八者俱過人人之所是也故必窮三者俱不若人人

請勵善長注水經沈松孝

水經一本三卷是郭璞注一本四十卷是鄰善長注善水經者漢人桑飲作藝文志飲弗孜隋經籍志始有雨 長者道元字也米崇文總目不言撰人為誰新唐志始

謂是柔欽作前漢書儒林侍古人尚書稱塗輝授河南

故山海經馬益所記也而有長沙零陵桂陽諸暨之名中之文時與本經相錯世遠傳說往往有之不足深辨 要皆後人附益語非其本文大都水經為桑欽作無疑 作于周公而稱張仲養頡篇造於寺斯而云漢兼天下 本草神農所述也而有豫章朱崖常山真定之名爾 二氏為之注因而附益之者耳璞晉人道元後魏人注 桑欽君長晁氏讀書志亦謂欽是成帝時人然其書所 稱水名或雜東漢後魏以下語意者欽本漢人及郭

大三口真人等

明文海

能移乎梁州可選華陽黑水之梁可遭乎此禹貢所以 古不易而州縣之設更革靡常故兖州可移濟河之兖 理書始于禹貢分州主山川定經界益以山川之形干 傳今所存則郡汪舊本而已夫天地問惟水之道為多注四十卷尚完時有錯簡祭正甫氏作補正三卷亦不 大川相間小川相屬那縣州道瓜列基布因水為名地 謂盡不出於欽可宁通典謂郭注多疎略久已不傳腳 久之正文與注語相清則欽之所作本文亦殺雅多矣

枝流一千二百五十二其源委之吐納沿路所經行經 俗枝煩係貫丰夥搜渠訪瀆靡有漏遗總其概而機之 其書因不可徵故九州之壤大都以山川為記勵氏所 為萬世經也後之史家主於州縣以為書及州縣代更 與元氣俱流猶之乎十二經脈行于血氣中為三百節 是書所引天下之水百三十有七江河在馬鄭氏注引 傳之水經郭氏所傳之山海經豈非皆天壞問璋實數 九州可運之掌矣夫水生太乙樞河漢之上沁漁八延

故費水術錢鉅萬萬無據於一朝之緩急故夫裁成輔之為利害馬近者分黄入海漕如故分淮入江漕又如 相之道自古少經倫之手亦少信侍之書難言哉難言 知道者孰識之禹益神聖規天係地知水之故得水之有胸有微井井絕絕出乎固然自有天地已不可奈非 情後世水街之官失所守金管緑字無其傳甚哉乎水 之絡緯其問有源有歸有分有并有出有入有巨有細 答曰唯學而別求静根故感物懼其易動此所以處事 生日學無静根感物易動處事多悔如之何伯安先生 索照于冥冥也愈不定矣近世倫彦式問于王伯安先 告張子厚先生自言定性未能不動猶累于外物如何 之謂動亦定静亦定澄然外内之兩忘馬吾性中一體 程 伯淳先生答曰所謂定性者非去外物而嗣主一定 物惡乎有內外哉若是內非外惡動取静是返鑑而 覽程伯淳定性書示同學一首 沈恕孝 大心の同人な

明文海

易之繇曰艮其肯不發其身行其庭不見其人孔子贊 之可良其肯止其所也北辰居所在太乙之次萬象得 心枯坐方寸多不得寧馬故求静之心即動也惡動之 其體也動者以言其用耳懼其易動是廢其用也夫循 理之謂静即酬酢萬變主者未當動從欲之謂動即搞 而多悔也心無動静静者以言其體耳別求静根是撓 非静也斯與伯淳先生定性之指又得一大楊吐矣

其紐馬見性者見此則止矣止則內無泡幻之心外無

執厥中若此云定者皆指真性常體言之非動静两境 字唯思識紛起一暫不寧其質道心天體何當少動萬 形自來往 鏡光不曾移故云聖人主静立人極不随其 子赞艮之義可謂盡之矣以余論之人生而静自有主 止之道所以光明乎伯淳伯安二先生之論旨祖述孔 則行天樞在握為泉光隨遠嵬朗朗謂之守定天光乃 粉雜之人並是大定中容景耳所以能時止則止時行 獨返其原無思無為一中之紅七少遭易故謂之允

火之口真公島 指我華素日治心養氣清團上一段大功力言之非極片空明妙體乃可應天下而不失其柄若此云定者是 洋汎汎乎行之甚危住之無所收之治無涯非出頭向静不可也宇宙大矣世變日以移人生其問如舟帆出 事皆錯來變景日日新異人止方寸俯仰酬之不得停 之分也人日用自雞鳴後接於且畫所交之人所感之 衝何以能百感百定故學者必從潛泊寧静中練出 利害安危分毫便成清海非養之有定力持之有定 明文海

大告海中碑其行徑何能當事不動故象山先生又有 為故從其動處指其定體言之也人若能返照思初洞 明此心定頓住劉之所渾然與無極之先為一家将天 掃其私利暗德之根從不欲不為不顧不取上牢立脚 下萬事萬物道眼曠觀色色員妙誰得動吾之中者先 静耳若此云定者是又應學入就静忽動反為世波所 雲觀鼓不碍太空然後動静如一心事一貫乃謂之真 在人情事變上缺心之說此於日月運行不差秒刻風

火之日東と 二者聖人之常情順事而無情此是聖人之定三者君 四層看一者天地之常心普物而無心此是天地之定 中胡柏泉先生為太宰默示同學疏定性解會講分作處也心之精微口不能既或者操其一二馬記得嘉靖 日日入俄退減于心隨盛嚴之国精神凝固義味清恬 天宇郁微獨行灑灑而天下耶誠馬此乃定性之歸宿 不喜不愠不忻不厭上勘破浩如嚼蠟一般然後工夫 跟舜舜似石又掃其好名干世浮動之根從不言不動 明文海

於象所的五千餘人分五日國聽莫不能飲斯義近溪 席馬會中大眾其根器有弘細學力有深淺見解有偏 與計吏倘來者及京朝官與四方嚴數有志之士咸會 學脈兵是日也天下計吏在京師者十五路文學諸賢 弟於怒時遽忘其怒觀理是非此是吾人之定吾人希君 羅先生天臺歐先生都峰周先生龍灣徐先生並系游 子君子希聖聖人達天其實那然二字足以盡兩忘之 予之學原然大公物來順應此是君子之定四者吾人 火之口見公告 情瞳 圆何必盡同此四說者足以盡放之教門之大又如此 戊辰春仲雪湖旬新露指頭玉崩一章假花吐萼 余宿日觀峰上夜半起視扶桑 出日沈沈在九湖下 瓊樓王樹間而柔前有土衡文賦 因與哦而論之吐 百二十五枚諸文學集小齊者喜甚此世界者何異 二清言用消名家云爾 職而預解物品断而互進 雪後與諸文學風文賦 光想 孝 明文海

**没百世之闕文採干載之遗韻** 謝朝華於已披啟夕秀乎未振 欲從千聖頭上過須該人問未見書見見聞聞殊甚 壺間風耶正如萬偽遊長天點點作路金觀晚夫乃 禄人教有别傳詩有别能恨中故當有殊實 芒彩新奏倒射層霄遥見海面諸島不知若箇是進 宗子相云天地斌成新日日新今日烟雲化矣來朝 文來神來之致耶

| 以出精髓乃所以盡諸相耳 | 一下金剛杵擊碎瑙璃瓶不如此神光不透去皮相 | 雖 | 五色净絲獨繭所造干辦山桃一核所吐 | 言派之而彌廣思按之而彌深 | 深何必作萬丈梯航武釣繳之妙一絲而已 | 街鉤出重淵之深翰鳥要敵墜層雲之城至實在高 | 妙有瞑思良久忽從海底出如向雲中墜故云将魚 | 金万巴尼人丁丁丁明文海 |
|-------------|----------------------|---|------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|             | 去皮相                  |   |                  |              |                   | 页在高                  | <b>公</b><br>海<br>魚   |             |

| 沈子曰士衡言非知之難能之者難目可監別口善當有佳撰鬼神相之非盡心思所追明空懷而自院吾未識通塞之所由 | 知文之祭知文之苦吾伏膺於此言恒遗恨以終篇豈盈懷以自足 | 加賀维全當具田雪下光上 | 金月で屋とです。ア |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|

大己口真公島 張子少慕剑你喜騎射尤好讀孫具諸書思得知我者 明文海卷一百三十六 賦者自是文家一段精工語可與吾黨英髦共論之 便成千古班曹下鎮精刻骨乃始有論文之說如文 雌黄皆去真能尚遠嗚呼難哉 自秦漢前人立一家 再知道之言抑不盡此異日者倘再商之 開燃蜂對張鳳翼 明文海

而復進其勝者勝則吳漢之八克孔明之七擒也其敗審彼此易言在次傅云再接兵家之常也從之各少休 者勝則孟明焚舟之各節禹澠池之奮也物有小 取也夫量敵而進廟算而勝司馬 之法也始之較 大 所笑也客曰子之基乎是也其亦有取爾乎張子曰有 郄 仰為封疆之臣當劾黎侮之用筑筑一經年節強仕於 力已不速乎曩時然北心未已每聞秋風夜號如聽邊 便欲起舞乃恭蟋蟀角勝以自快誠不知為有道者 11

大事有微而鏡機斯之謂矣爲得無取爾乎容曰子殆 欲之又從而為之解也冠裳負販區以別矣士類博徒 抱排門助叶為座得無好於禮平乃勝員異形得失相分以辨矣子令皓首與垂髫雜追角中與宽褐紛選争 校子奪由乎機蟲於咸變於一瞬得無害於義乎張子 曰大事有越於義禮之大閑者亦多矣子無問乎齒決 被尼父雅較同俗非污野老争席乃進於道且童冠

往舞雩之樂也少長成集山除之賞也其何好於

明文海

作蟋蟀對後數年其徒復有扣門而請者曰秋期至矣 物子奪之機不由乎人賢於拷捕之鄉園棋之睹遠矣 先生得無復事於關乎子命童子謝紀之其徒退童子 義不愆何恤乎人言容唯唯而退 氏之訓哉知我者希則我貴吾快吾意吾貴我矣且禮 勝者取之無傷庶敗者與之無傷惠取舍之節即似乎 又何害於義客曰信矣其若人言何張子曰子不聞老 後蟋蟀對張鳳翼

火三日耳 全导 天下之死於嗣者十上六七令承平二百餘年來幸無人好學利匪仇而交劉不怨而相戮白頭流離黃髮狼狽 血令杆漂天下可有關乎哉若乃七雄星列三國鼎時關莫大於涿鹿之戰莫快於牧野之提然而骨以車載 六朝疊伯五胡雲擾當其時咸各擾鉤事戈戟去從容 口然子未 好手而請曰先生之謝關徒也無乃異乎裏所對乎子 事 峒 也而可於 知天下之不可以有關也而 物乎語關哉郭侯云臣好道不與人 明文海 划一物平哉夫

**塚貫而亦樂於蟋蟀者多矣童子不對視之則已頭觸以深蟋蟀在牀吾與徜徉秋夢以長蓋不必分人已較之無事而相仇且關可乎哉蟋蟀秋吟吾聆其音秋思** 為仇信 容問於余日今天下財計 有此数不在民則在官今日之財以為在上則司農告 客 冏 斯言也心竊慕之夫身不欲與人為仇而使 開 礦利害 可對陳 熊典 竭矣古人有云天地生財 JE., 物

火之口更公野

明文海

故 尾 之二十餘 U 涸 未敢倭忠復興宗酱日增河工益 則以自設市以來中國之經歲費於是者幾百萬 之倉尚專官彈壓列成成嚴即募近礦之民分 故設者議及開礦調惟此為天地自然之利國 門 那偕不給以為在下則民間若掃十室九空此無 設法淘飲如山西永平温炭福建在在行之 不復流注於内地何怪官民之两因也况今 年不下二千 萬此二千萬者往而 鉅即有桑孔計畫安 不 則 迈 被謀 家不 女口 不 布 鄔 闁 山仗

等吾猶為之獨奈其利不勝害究且有害而無利 大而害小者也何 而害小者 何害乎余應之曰經國之道 當不顧而行之况以清公之臣 工役可以待非常意外之用此 無利者如客之言礦 而用 自足可以富 刊利與害相等者上 **峄而不為而不** 国 之開是 可以以 有 有有利而無害者有 強 有 利 周詳之法提衡其問又 大 利而 利业 知 45 可以婚天 礦之開 而 害大 無害 Bp 有小 日者也是 而 者 横可以 利 有 害 有 利 相 害

火この真 役與之後侵漁耗靈之弊實緣之以並與及強成而 之造辨至於監收監鑄登記指察張官設吏供帳庫食 熟不資於府庫計非出內部百萬為之本不能與此役 數萬人者皆衣食縣官一切開挖海鑄之什器皆官為 也必每局具数千百人然後可開十局則動数萬人是 盖有幸有不幸馬其採取煎銷又非一人一手之力 V 017 明文海

非 詳 陳之礦 随處而有礦也其脉理或此厚而被薄或暴發而 非即為金也乃取其沙石而嫁之其沙石 亦 趣

鸿

也況開礦之事乎然猶未也礦端一開勢必任心計之 民用之任其三則官用之必任其九此不待智者而決 其子母之數往往得不償費者有之則何也凡天下之 心好难來問鼓煽竊據然後動衆與師不更費乎又或 利民為之得其什則官為之必僅得其五凡天下之费 工役方與一見獲少軟議報能斯時大眾已聚留之無 膏自潤而數訟者不免以督責價公報答不己流亡生 臣武健之吏以握算取盈於其問於是俸獲者得以除

火己日車公島 明文海

安用明以利孔釀其亂的也此不亦利輕於尚泉而害 法 鹽質重而難匿然時有盗販横行至於稱亂礦質做而 聽 重 遠不然二百年來先輩大臣言財計者何無一人及此 用散之不能如天津之南红可為明盤照照攘攘之東 民包 凡有礦處所皆屯兵守衛而未當取礦之利意甚深 大药任其自绮好民亡命曷可禁止是以我祖宗立 邱山哉難者又曰如子之論徒以官自鼓鑄言也如 開 而官取其稅若中鹽之法豈不可行是不然

耶 而難者又曰禹湯有鑄幣之令周禮有什人之官然

有唐太宗絕權萬紀之言在數十萬金於溝壑奈何輕言開礦也客若再更端愚則 京東之水田彫於之海運皆武之而卒無成徒捐國家則先王非也差乎天下事有其名甚矣而其實難行者

叩應未長春明文海卷一百三十七

とこの見なる

明文海

海王子過而以隱進曰弟子適從海來見海有異魚 朱子令海上三年海南所淫跟家所播元先面楊體 旦夕之死則免其七慮夫水小不容解尾不展押於銀 鳥天動被雲而集香而昇往將御洋風以升陵波而 殆價界而於床息五月矣因北風而思歸納璽且行北 **須海怒霧淫濤漂作惡身困不起光光無所薄恐死而** 不為口中餘於是掉頭鼓翼遠而退於沙藏於五湖 非餘非其之族也首有角髻下有異以為龍馬復 志 非

乎則田口 叢林夫郊廟以機居以大屋食以夢米年官衛戒朝服 已不匿而幾落於繳又游游焉以其孽為招而摩天中 中促飛班班迴翔若畏不能逝者此亦何寫也曰鴻也 禽於走險馬倒於服駕牛死於具幹魚京於吞餌被既 朱子嗒然不應有問推几而笑曰嘻仰視子亦見夫寫 **畫提網之童子將碼刃而欺之海之人號為癡魚何** 其失侣耶曰孽創也夫為之創也以飛虎射於出山虎 問之保扣虚亏俟之矣為鴻計不如逃於深 ىل

火之口車と野 食戲而過主厨見飯欲監叱之曰畜彼其習也有貪害 焦焦者乎他日穿而 相諸原其力不如常牛婦人下其 如機平死亦大矣好好之命然少其冊而死於雨霍霍磨刀將割雀次於難問鳴而送之安知能之 終日不便時中之雞陽陽而驕之少項客至公家執鶏 原陸盡沒野田之雀耿耿啄雪三尺而得盖口唐古東 不自知也已此侮之靡幾矣不如早解於年天嚴雪降 拜之滌器 而進之一下不吉葉而放之野况其夜鸡 明文海

有翼而楊於泥天無為生矣萬物無不謝也孔雀之尾之質貨也才者天地之匪藏也匣難盗資將還自有角比魚為才姦乎自不需乎委天用乎故癡之生者天地 天也故難笑好姊馬笑雞人笑馬太笑人山笑木王子 日不然海之科斗澤之土島伊之紡漢之槎頭其生城 長朱子奪然始立已復處曰斃寧易告者孔子介於史 為暴而列於朝不愈於秃落而堕嚴問乎身斃而毛貴 城延延無用也龍門之 無望波退而泣志在雖矣吾以 .

火之口車 全导

知死在前而不避彼欲有所成雨和未合行鼓未起雖安得不潜況其見死乎娶之婦不聚貨介之夫不餘食 **涕意有重生者存** 有勇人見關不張拳無成也良馬駕鼓車則帰 念匡未足以死也故退而著春秋臨川而數遊獲麟 鼠 在 按到而胃齊甲其畏匡也子路援戈欲出夫子止之 則悲非爱其力力欲 山中之人為麗下之人為溝斷離于山均死也而 莊 周觀豫而美魚樂魚樂而遊 有用 不欲 γZ 非用死上之人木 歇騎 離

烧努張巨潰不敢發非實之受於目一破而汁氧恐後 故人之遇耶玉亦過矣今夫滇之空青中土得之千金 横而載之以誠子孫室之人患目者白淚若泉亦賢若 何别於碎亦不知類矣故下氏之實千世未必無優也 無成垂氏之苗将過而惜之璞之為物至貴也仆而碎 而國實無再玉多有不中其用者不中用而武之是吾 諸地人皆惜之拙工細切而彫為蟲人不知惜切之細 喪明無所復用空青馬生之重也部一空青哉此魚

火ンワート A Dan N 明文海

所專志有所成海東歸 知之矣龍不上天亦潤於淵穀不為豆亦克於口生 留 而 瞬 居 退 潜從流 · 見無方乘安流楊腮暴翼倏忽萬里遨遊而做 濡足矣海之大不知幾千萬里利其濡者寧獨 · 無重去無輕死無為名且夫處大不夸何意飲 風湧水啸上流戴山之整結樓之屋随而露于诸 不貪何畏倫竿八月秋水至海波移山清如霹靂雲 而往來守雖大哉所吸不過一口如是江 問不可復西夫魚者朝而永暮 觎 湖 静

周生以清游於何子之門何子支雅其身擁腫其質居 無常處行無常跡土木形骸悠悠忽忽盖三月不庭 世雖有落為之矢射龍之弓不得號之童子何為乎魚 方笑子為癡人而子安得笑夫凝魚 B 篇以治之 周生以清善博士業將舍所業以業詩何子作 周生侍而請曰先生何以教之何子答焉隱几 釋 旧何白 釋 問

足數徵 余獨情 玉堂上金閱鶴盖成除車徒塞咽鳴鵯 匪火而熟 總應康莊越時光 有昭昭学学世智於提如建鳴鼓若 宋 言曰若余也何足以知之若余者所為天下之時 不理於人也亦已久矣子將奚法焉且舉世之人 總却退不寒而恨不陰而晦違時陸 南台部 情昧昧色辱形穢魚處於陸维游於 顏色憔悴商領之音岩出金石而滿天地彼 明文海 蹶莫 不據要津 揭 Ħ 沉物情屏棄手 而入除道而出 月 翳 雅澳深 匪水而 莊龜不靈 被 寒

嘻嘻彼何者叟亦 腾 茸塵 於市陸映臺僕 锡清與裝積峰數緣飾波感以遨 鍾 霜 秦聲琵琶胡 內雅赴節起與余獨 紩 家 坊正冠紀線捉於露財敗 架是擁自冬及 問 你冷参奏差 殼粉倫繁縟旗鄉 按六仏 余獨萬帯荷衣岑年短後黑不待 淵 孔之親胡顏弗厚彼有援琴拂 湃 促散 偃仰空谷介 鴈 鼓絲內 冰綃 柱 和 焜 陽 紛 以盤是御 煌 宏 跡孤峯仰聞天 阿 刺 清 歇 Ð 激楚莫 商 抓 是 4. 白 部 服 却 人皆 銀 黔 絃 寒 招 考 骨 拡 阿

火之口車全等 何異乎惠子五石之教樂社之榜立之奎而匠石弗顧此昔人之所盖匪吾生之茶毒也若余者落落無所容 為之移耳為之聰自謂音樂之至諮而不知人間 信 胃以山膚和以为樂金液玉彫飛脈將所余獨不厭粮 聚黎霍牛叔殿狀為 夷楊然其腹養色芋題飯無脫栗 之工也被有熊蹯豹胎鰕鹏鷄 吾身為懸泥而衆人之所同去也子將奚法雖然余 明文海 跖 釣 引鱸 防禪求鴉欠

撷

形壑宗准木 悲吟含商和官金石烟瀬笙学松風情

足寧說遇而獲禽母正身而失鵠獵榮取資信如丈人之承 將艷子以新聲餌子以利禄指終南為捷徑荣要津之高 **鲷則庶乎可免余曩蒙之詬辱子含之而弗由夫乃學** 整雜逐仁義道徳於是為然益養矣士丁斯時即母為 **窽破的投跡合轍猶之呈冠裳於躶鄉資章南而通越也余** 獲之勇操慶忌之提其左徒之才持犀首之說 欲求中 短長押閱章句佔軍業無常師續紛百出分源殊塗枘 亦有規馬大仁義裂而縱衡出道德满而刑名設至岩

生之樂飲食之欲室 聰腐賜餐人所項是以首陽之故為 者忘其粗自悔自媒智者弗居被服 鄉素不表是虞淫為 魔因先生其然教之吾聞足於內者 忽其外得其精 **火三日東公島** 言也魚相忘於江湖人相忘於道術若子之言應物而 步邯鄲失其故步黎跚匐旬周生真然有悟載拜而起 道之蟊匪他之腴小子不敏得志弗為余曰善哉子之 甘於方丈之珍陋巷之歌重於千駟之車若此四者實 明文海

**滚之津周生避席相际而聽小子不敏欲步後塵 夏之野北息乎沉默之濱西躬乎冥冥之里東貫乎鴻** 游不固於物逍遥之游期以異日我其建子南遊平問

明文海卷一百三十八

法吏應王好問

其申雪心竊憫之偶對客語及為解見意以遺同事 予歷法垣時久每吏尚深文獄鮮平法冤民顧天卒 明文海

Ð

萷

519

童童 詩尊雅雅 恬恬無遺論無解志要皆帝王之常道 於禮樂味風規於與比數周道之凌夷掩獲麟於絕筆終日由顧及此因事析理遠恭典謨上來象繫探精微 那守正不吐不站行法供命奸完飲跡緊然延頸不 聖哲之考規將考古以證今欲選淳而去為此吾徒之 中有所主情無所 赫林之聲不的皎皎之行以予觀于先生外無所篡必 且門人舊吏每接先生罔或退遺或告語更僕或辨論 私由法有所據先生殆吾徒之師也 求

大心のint kidin /

明文海

客乎軍事其難而忽其易涛有司之事而崇大人之體先生徒以法自善而不以法善世乎不然則務于高而 未開形之論述示之程石使吾徒法吏有所依式是豈歷世固為政者之所必取亦先生之所當試者也张卒 蕭曹之規畫扶善祛惡 酌教明治亦皆用之百王傅之 所習聞也至於政典之糾結刑書之委折申商之智

丹在先生則 不然意者其有所事而忘言此皆非吾徒

所能識也予應之日有是哉予非忘言予欲無言爾

陳大經之秋樂一而該百語大而該細足以上極乎天 為君臣愛而為父子别而為夫婦序而為兄弟宏綱之 而與愈滋事愈繁而緒愈亂是以識治者務其急則殺之也外身而語道道不行外道而語法法不信法愈密 夫先王之法先王之道為之也先王之道先王之身倡 則二氣順時今察象輝居仁而正義和樂而崇禮敬而 道之餘緒也子何言哉告者聖人之治天下也體一元 者應之而有係事其大則細者包之而可舉法也者其

火之口見公野 **侈則末流多歧爰立五刑行為三辟** 由其以身而倡道以道而為治化源不竭治法斯立然斯道之中各得生成之理而天下萬世殆由之而弗知植鯛截並蓄纖微畢悉涵育煦姬約之簡夷莫不囿於 翼翼小心乾兔夕陽是以禮重例成書明欽恤期 後彰之規物布之象魏去終削繁惟中惟一然文法 析用以話好而恐及于無罪用以懲 下窮夫地收羅四海流通石世於凡東氣含生為動為 明文海 心惡而恐 斟酌捐益條分樓 禍夫善類 日

息善人逃世刻夫奮跳亢龍悔元命鴻恒典垂懿教教 次智窮毒烈條極告之于張變為羅吉市朝重足相顧屏 行難犯網張不入惟是一心舜契夫竟湯承之禹文武 釋故作聰明横送 即應搜拂毫毛引連者昧網羅四布 章章影響不認若夫叔季末荒不能遠迎卓蹤臭尋遐 鎖緒祭軌齊驅高帝三章易簡不疎惠文克濟整銭以 除唐戒鞭笞宋崇忠厚亦能仿佛殷問享國長久明效 動峻密如虎如蛇磨牙張喙絲火原燎勾水波溢機

火心の神人の

明文海

刑獄之當慎也蓋天生斯人卑之以理受之氣賦命惟 事理最明更復何疑法吏曰先生之言過矣予豈不 衣盖禁之而亂愈滋捕之而勢愈熾邦國於舜士民其 各珍勝和氣戻孽作災生民窮盗起獄多冤思道有赭 書亦曾明智子於法家未當舍置蓋嵌之如持盈而恐 蔡天禄永終地維比側伊誰之各實由酷吏嗚呼天道 天下之何覆畏之如履水而恐天下之陷湖予欲無言 好生人理本直達天不祥贼人為贼可弗慎哉予於刑

的故住理本直氣東弗齊故善惡遂異謀用既與訟獄 哉予應之日不然予非欲廢法而不試也欲以道而用 聽張而不弛譬之天道高明地道靜夷胃覆生植並包仁以長人必利物以和義明罰的法肅度修紀六祭五 法也蓋任法則悖道道行而法無不中矣夫堯舜周孔 息四時行萬物理唐真合執殷周践迹何當廢法不試 由起非有畫一人之法熟獨平明之治是以先王雖體 羣彙欲張南教之威必籍嚴疑之氣是以生不窮化不

明文海

於明堂之上而堯舜周孔反為之受成而執役也豈

金陵既建或告東海生曰江南其定乎曰定能又安乎 所生存此心而内省分常惺惺畏天命而悲人窮兮奉 嗟余身之微渺兮受天地之醇靈恐有初而靡終兮恭 吾后之祥刑思竭情而盡慎分恒戰戰而兢兢怕深文 天道清分三光明地道寧兮百物成王道行兮法理平 之害政分終含點而守員 不認哉於是法吏級容降偕受命唯唯余取琴而歌曰 金陵問答命若

知之使水不弱敵不夷者初吾君相之能高枕以婚 何吾瑕以窥吾乎是傷康也如是雖高就可矣問者 矣又莫若使敵為伯夷夷讓 然既而告曰向子 而弱之也水之弱者力不勝羽投之以芥而没及底 舟楫乎散雖 日吾方思之二術克舉則安矣何謂二術日取吾江 介不取使敵之心化而夷者雖饋以江南 弱無錄濟也必若濟者吾婚而使 所云且辨矣日何以知之日于 國而逃耻食周 栗 弗 非其 其 魚鳖 所 顔 况 哑 阖

偷有以自適其索單稍是裏鐵雙數具餘無長物李子為之發其伏乙酉夏綏安李子玉如讀書山中有客來之者但何其睡坎之納之新而築焉使踢于力也而後 酸之物說眼而深鎖孤蹲而别曲其食利議每以舌 此也 捕鯪人言作号 為

大・この int Al Data / 明文海

故無常居以該為居也日子之業此樂丹日奚樂凡該 城而進蜂而却春天而脇地點點然如泉隧之人而 宅于突崖與窟之間淺者尋文深乃不可测吾之何之 遇馬而其逸者恒十二三矣而既匝是則又他從馬吾 疑而話之曰我捕骸人也家在某鄉來就食此曰爾鄉 日子何易吾該吾之顕而遊也或日一遇焉或數日 無綾乎曰山深則酸肥吾是以來也回若日能幾餘乎

見日月也幸無推壓之禍則免焉其不幸夫固塚若土

之而長則安之舍是吾寫也且夫士非吾俸小人敢望險爲曰嘻子未知吾家倚是而代置者亦有年吾少智 吾家不耕而幸食不難而幸衣無租稅之虚促無官吏 吾未取計其耗與侵而是具者吾安出乎吾徒也 而機若石也盖吾家之業是者数人而皆覆焉然且不 蕃于山于已無所需而與世無争吾以動自給而 餘及 也工必有藝而吾不能農于田或凝焉商于貨或耗馬 能名其處而壽吾最矣然則子盡從業而他乎而徒冒

展星之百 樵采交 惟 ح 淝 樂 疫 暴 丑月日告 殺 明 肥 雞 物 檄 文海卷 虎文 衢 值 族 偶 假形于 姓 散 干和之運終嚴 入邑實駭 四 傅 無非雲漠之子遺脹恨何辜眈此肆噬乃 邨 一百四十 ይ 面 墟 女髀 兒宿遂竊齒于寅辰 虎豹旭魅旗貓等益天道好還 đį 聽聞 化為琵琶嬰 助虐之 白頂窥 條汝等性本 廿人 旅 横奔燕 黎多難 散盡為樂舞凡 穴隱 嚴 居 獸 楢 饑 觞 Ü ち 此

明文海

肖 浪 有 也昔 党繁徒盈于九縣兇威毒吻并在一時說圖書之 汝父子不仁迹蹄 宜 載災異之所未書周公之所不能驅劉昆之所不 啾 究 黄 不 者 生 斑 自嗇夫图罷服不官亡律購三千吏縱百萬故俾 限 民澤 鲖 垣 白 陌 額 頭 鐵額 蕉. 歧鼠修弱兩眼燃 上驚塵俄悲單豹南 國量草堂関蒼 之歲封豨修她之年百六旣涯害氣 午錯非為收而押字豈其尾以殿 燈新來敢日 點之不命揣玄昊之 山落 ĠÉ, 頻 四足 傷李廣 一可 所 中 異 必 連 化 旗 不

毛之報 談 强 答 A 顏 其 處清 弓藥夫數岩彌置代鼓震林埋機匝路火烈具舉 號風巫寬于九関之天遠徙于無人之野 之 典 豈乏於墓之心甫易牛哀之面 以汝畧解人言差喻 而 醌而懷慙革擴情 寧 岩 色 則汝 迷 變 故 而 縛 不 下不失山 2 悟 飢 而 饞咆哮 有 而 田鼠 餘誓將率我同仇爰 君歌長 飲 **泣者乎毋**復 故且宏宣天威事等睡 做彼 作是語已遥 之名上當獲浴 神 誅能 磨牙掉 道塗廓 逃人巧 抒衆 秤 溪 尾 山庭 怒 啸 雖 腉 魚 菭

火之口車公号 東 雷 有 佚 庸準罪如律令 丙戌長至之後二日近故降大司馬阮公之喪至自 田 無 祖 寢 大叔之于田噍類無遺寧止十在之一 血 處或蒙馬而 萟 湖 祭阮大铖 社 孰 沈 公倀鬼有 士柱辱公知最深為文以告其靈曰 不 快心 文 檄 包干戈必 犄 沈 到風 士 角 明文海 檎 桂 捕 伯 絶其 緍 與孤冤同悲草木同盡 枚 霧師退舍所 種屬者開 刺或掊座 之帝所 在 古 稱 بل 而 靈 凡 畴 淅 扣

遂 登華鹏中常寺之際熱中要路與賢士君子為仇 為 知 æp 融 也以余少賤未當與司馬公謀面竊聞公早歲投 抵公為階 重于感恩以余觀之豈獨感恩為知已哉漢之有 妒 也 2 也 純 博 賢祭身戕善禍 深故忌之愈 忠大節爛 開强記一代師表曹操 1 似子獻一 然與日 切殺之愈速天下後世祗 國而 T 官圖導之殺正人余謂不 月爭光盧把非 不 知於兩公未嘗不稱 非 不 知之唐之有顏 不 却之 扣 樑 科 詑 狄 悐 相 枹 逆 者 惟 歷 真 乱 去口 之

焰 鹏 吮 狐 含 下井墜石之事 不 也 煮 茹 湖 雅 账 烈皇帝手定送 九尾不得與 之後說 包 柢 灼 思 宗御 嗣子滿天下得公不加益 容 痔 則 2 行 公恩 宇使悉 者以公 何求 媚 彪虎稱雁 行余 以知 街憲 杂閱公封 悠 不遂何 親 公椎 深仇先帝不復為先帝 握 执 爵 智復賜采録 亦 事 之人 與 欲 置對導之列終身不 釈 不盈而 Ļ 失公不加 相 公之跡 翻 忘久矣惟 柳 佐 江 或洗 攪 不 報 損且 巧 過 海 化 光禄 殺 滌 而 2 す 公躬 愈 事 、狀 余 栯 行 齒 雄 拙 謂 不

語 余 毋 何 曲 据於厚論使 公十七年林壑養其鱗 仇 3 奔走 論 謂 典 快 而 公自此 及逃竄鳩 不 意 隂 日 德也 寧 狄 為殺人之具者伊 時說者謂公憤 弘 可 宰 12 光半载公所行已登場塗面自 公粗涉藝苑其詩文不 嚭 兹復謂 身無子不可一日無官與流芳遺 作誠 敝 錢 鄉 江 誰之賜 世嫉俗其 北 衿友我必 語 不 之也余以 異恒 出 科輝皆指目 甲豐其羽 Æ 不 學 史 人 為 史作 伯 獨 大口 妩 嚭 昕 Ł な 弄 劇 臭 錢 Æ 得 製 2 者 唐 其 陽 其 語 詞

大心の mat As pata /

明文海

設

不

幸邪

正並

列

用含不分終令大厦莫支狂瀾

獨 當黑之 不 中 神 也 4 子胥之靈以號後 世公華鏡邪之魄公目不識史 止殺周雷一端且周 毒流宗社職 獨 阮 也既不殺奉小 有科 役使宇內重見范滂張你之事職 ソス 里 围稿本 閛 11. 此之由余謂 怨 壇 以國為 上冶做幹 雷 必殺之即 **V**X 一戲食以 不 抗 殺雷介公周仲取復與 **张跡公** 直 開天下見忌奉 不死于阮不死 知公之膽大而 昕 然 以致 不寧 説 禍 才 者 敗 チ d. 羣 约 膨 者 罪 不 .1.

低迨五月十一日無補于存亡 之數而後殞命報國 為 者以為賣君而緩追騎與誤國而 變倡逃棄君如敝屣一代共主陷于懷恐微欽之唇說 異代得與周雷同稱故公為國謀不忠為身謀不祥 蠡 春秋之義者不責其見幾之不早則譏其反正之無 故死于阮猶愈于自死 諸君子謀則善也余以知公之事除而意厚也公開 技當與草木同腐天假公手登彈墨以永其譽俾 也 即同難諸君子青衫牢落 越間道者律于馬同 執 桁 雕 和

委贄 名 載 罪 馬 馬一 從 矣 天 余謂 馬 堕 後方 者 實為之 使 其 尚 换其 貪人敗 公 不 极 術 同爱 张公 糜 . 點. 同 中 也又 頭馬上三日而 燜 不 類自公與馬客 アスト 戮 覺 方 傅公騎行 死 合 西 及 生 む 憴 市 與 而 悔 謀定策如置爽棋 出 馬 生生 不 為 山 後! 萬 同 怒 大口 肵 無 得 بلا 醌 跡 輸 用 E 棺以紋公之 中臨堰一跌身 誠 行死 秿 不 而 過 約 事 ソス 益 萩 戕 不 سے 《得與馬並祭 公义 有無 去 賊 矣 毒 智能 先 淅 君 盤 首 馬 東 為 異 保 効 事

首行事皆灼然人野自就公康者余為公平之議公深其行事皆灼然人耳目議公院者余為公平之議公院者余為公平之議公深者余為公及之議公務者余為公平之議公深者余為公及人國僥倖皆坐此病雖較聚為深文然九原有知未嘗不以余為知言也至余以隔縣諸生既無一日却未嘗不以余為知言也至余以隔縣諸生既無一日却未當不以余為知言也至余以隔縣諸生既無一日 雅曾辱品 題 亦 無 單詞隻字之践評濫 日有侵為深者其

明文海

後 君 曾 是 當 暂公于是 同 御 不 鄉同籍 座 座 大口 兩 增 榜一令住選 叱之 公從何日 傅 欲 與 觞 通 侍 伙 語 殺 有 公义 御 之 宵 微 風 彼 投之端 目 未第辱公推分及公為大行 及 閩 人 未 な 矣 者 欲 怨毒為甚友人曰 大此又一人 絶也 其人念而介某某弱公 以開 矣此一 甲子 Ř 說也夫 禮 質公小牙君見 遇予 以後公 說: 也或又曰 予不 士 君 睥睨 為 曾於 屑 圈 門 其 王 為 君 私人 往 庾 伕 評 渭 牆 也 給 午 真 借 侍 陽 剧 諫 闡

畔之是悔罪不暇審修好者也某某者是色属內在我恐人当是海軍不服審修好者也某某者是色屬內在我區做文刺幾又出人傳送粉飾增益公何所見欲置之死地若以通家子責鄙人苦泰檜之于胡安國始未當不稱同黨及末路敗壞其子胡寅胡宏或和議不合或不稱同黨及末路敗壞其子胡寅胡宏或和議不合或不稱同黨及末路敗壞其子胡寅胡宏或和議不合或不稱同黨人體歷客某某者我之門人故舊子也而中和獨領其面辱阿瞞無人禮而操能容之余即小過不 粉附古人矣憶黨福 也然公雖欲殺余 信子也而· 置之 岩 不 中

火之口軍公島

明

文海

念一發不中有腳志矣使復再為之公自度向以縛 不 能令之望塵而拜 者 用 動 力 也夫 可謂不知我今秋公降後聞 也惟二沈倔强 我但丧其赔推 色相戒為余危之余笑謂人曰阮公校衛人也其 冕 低强之名世所 諱古所尊公不各而 尚 脱之今遊魂餘 吾 其肺 胨 行而 必 腑 生 爐自殺不暇馬能 前 使之 致之 者也某某者小有才而無 二沈 將 阴 有編扉之命同人 圈 思過 者一 縮 謂 鉤 加 眉 肭 諸余 致 生 不 周 得 内 皆 公 謂 出

復陷人于罪害哉余知公之必不為也我不可謂不 知 公今有人接遇之殷綢繆之素迹若莫逆而實則汎常 子至武陵寓大善僧舍主僧覺初方募建 白衣大士 己之誼魂而有靈當臨風一笑也 棵 明文海卷一百四十一 利刃設深穿致我流離項尾家業傷然插竊附 為僧募白衣大士像疏义 南 矣 像 於 大口

明文海

衣大士使世人無子而求有子求有子而又求,現像子唐文宗之食蛤蜊者以四方之人而未 半大士開修空覺之吉予不能舉以示人為僧徒作諸佛募縁碑記之文以數十計 于吾聖賢者則吾于大士之文尚有所闕方思補其未 急 而 懂舉其感應靈異之迹若現聲于唐太宗之食雞 之子 聚生析子嗣者致祷祝馬而屬子弁其簡端子前後 者無所緣一 ďQ. 動而又未當發明 其的然 而 · 强 人以不 皆及 福德智 之理 合 白 子 知其

褻 戴傅聞所述凡無子而有子指為大士者一切皆 偽 起于男女牝壮之欲此宜清淨寂滅者所視 已垂妻子婚官不事則宜一切以其法絕天下顏不 不以其法絕人而且為衆生遂子姓之樂況嗣 又子人以福德智慧之子則吾當竊疑之以彼其道旣 其他固不可思議至于無子而子人以子子人以子而 而彼且點相其間何為者則當概疑之以為科談所 不 能不動念于覺初之請也雖然僧伽靈異之 為穢濁鄙 續之事 迹

音唯謹一夕夢大士來流至其家次日遊河濡見奉兒 深浴水濱有浮菱聚流而下 奉兒取炎去其 覆因大呼 君皆今世偉人其言應不妄極拳木舉子時奉白衣觀 予一二友人則又確有明徵如極拳熊君雲將李君 與芝並浮又與夢符因建養以覆之自是連舉三丈夫 日得一善旌矣取視之白衣像也像高尺餘木理堅 滁 子事詳極拳所自為記雲將李君者大司馬克齊公之 中丞見羅 光 生之從子也其室人以不宜子奉持白 重 雨

聞之影 既而有城則大士夢中所授者也兩君皆今世偉人勝他有所寵愛其室人欲私試之秘其夢不以語雲衣經一夕夢大士送子指其旁一妾投之雲將家多 竹口 哉無子而求有子 清淨寂滅之教而有所 為 **綺語以感衆而于又得之兩** 即吾中國之 以大士靈異之迹合之大士所為棄妻子婚以感衆而于又得之而君所親授非若釋談 所 有子而求 謂 聖賢也夫天下豈有情 不 得盖皆思之西方之 者也两君皆今世偉人不 福 德 智慧之子此大聖 外 所為 之聖 賢 傅 宦 僧 將 姬

火心口事とい

子而皆

昏

庸暴虐

奸鄙樂

福之人則天下之亂且從

明文海

為良子以供即大夫士庶各守其業為良子此其人必益留不由 使天子 庶有賢子以守其家農工商買有賢子以世其高曾 有野子以守其天下諸侯有賢子以守其國 竹 事則雖 與庸衆之所同若無子而不必有子 此其人必禽獸虺蛇 諸侯卿 禮樂刑政三代所恃以為治者皆可懸而不 大夫士庶無子以守其天下國 而後天下治天 後 可且 有子而不 98p 不 家即 大夫士 獨 此 必 Ž 用 有 子 其 也

怡 馬 德可勝量乎彼 以丹朱商均 厲天下不改而為春秋戰國生民之免于奎炭 呼使人人皆有賢子則夏商 淨而 账于 而付之天下不然吾見二聖人者蹙感皇皇亦安能可以托天下又幸而其時去古未遠可以破世及之 升退阻落之日以 不廢人道之感者亦以 李爭關之修有不可勝 SIJ 名 為子者幸而其時 之後無禁約 終哉然則大士之寂滅 吉 綱 者豈復有世道 維 世道而已 周之 後 有聖 者其福 矣 哉 無 鳴 幽

明文海

如此覺

他以誠應亦事勢之必然何足怪哉故予既舉大士靈制為高禄山川禱祀之禮而佛老之書編天下則此以誠感可養婦務行于中國也春漢以來三代之與既廢無復有玄祀于高禄而史記世家亦有禱尼山而生夫子之說至 祀 說 也不始于 迹 得 初持吾說以募武陵當有踢躍捐施而為之親投者以告人而又舉其合吾聖賢之 而史 僧 入記世家亦 伽月令之記曰玄鳥至 為非當是時佛之 至之日以太 道 牢

兹土也法不當有犯故姑以浮屠老子之說寄馬其後 学邦之士民酿金而建之以為犯公之所然以公方 創 縣 其毫未予于他文固己論之詳矣 予人以子予人以子而并予人以福德智慧之子者 先者矣雖然大士以三十二應偏諸國土則夫無子 而未飾者為文昌閣當岷源劉公令東鄉時德治政 治之南有閣魏然此立午道者為太平閣閣之東 募修文昌閣疏义 南英 特 而

2:10 int 6 515

明文海

公以循 漢晉二志斗魁戴匡六 子皆公所獎拔 同志首事募施而投商于于使弁其端考之天官書 林 所 和 三日 府 不 良高第入為戶部主事又六年 肯 七世為士大夫至 統 而 文昌 非 相 獨 四 士 パ 之役猶未告成友人吳 日司命五日司 也謂是役不可以不 文而 星曰文昌宫一 2 也及與王氏見開諸 西晉末生于越馬張氏始 中六日司 如考之天官書及不竣乃料合二三六士衡王孔丞與 日上将二日 出 A 稼 廣 张則六 書則 西 逐 之 星一次 柱

之士民取有德之令長而尸祝之而上及于帝君不 生者不然則秀英奇麗之氣死而不朽上比列星若傅 說之騎箕尾皆未可知也乃今之犯則又有異者郡邑 君 民之初經歷世數必虚其職以至于晉而後專屬之 為帝車運乎中央而文昌六星居其斗柄自 那柳帝君文武忠孝實鍾文昌之精若所謂 数降 無待于人之犯以司之況自周迄晉凡二千年豈生 驢而仙学司文昌之籍 而棲其神于蜀之梓潼夫 開 明己 帝 、状、

火之四萬公島

明文海

于上帝是也公以眉 生所 乎雖然郊裡宗祀必有其配若后稷之于天文王之 文者 喾 所 功德若于吾邑者釋克滞釐部解有奮不顧 之以武斯義也帝 沮然義勇形于色而心劳吾已者 **欲改輕齊以逸山民設驛使以休** 治 非 所警所 翰墨藻繪而已 報, 所接神之土起必有夙種其間一州名士出仕茲土其鄉邦皆帝 君 懷柔萬民德及遐週 幽 則用之雪山矣明 郵 周 且至 傅 雞 矣且 為 身 体之 驯 當 之義

事

君

而

斩

ソス

鳌

者

謂

文

其

鼾

用

貢子禮部禮部又取天下之士擇其什 不 神而止矣奉天下億萬之士三 清 君 其 、義勇 肖 洏 昕 河矣即 高 然空球扇腐 以配也然子 材 为有相類 積學修潔 其化蛇裂石推壓五丁康 者夫不勇則 楢 與 稻有進于此上 溫穢惡類 自喜者令其老死 不 歳 夫物之無遺鑑 之人往往 能仁故能勇是公與 而 取 身以保全蜀之人 之一而 其 困 不 一行青紫登仕/ 祐者必庸且 什 頓 伯 而 為三百 之一以 者至 不 得 于 帝

火心口面人的

明文海

村積學 之以有 奥 而 醌 官之禄 而不盡出于帝 館暗者聲者與控 例而使是人得冒滥以進與乃人則異是凡今之高 遇 惡 正如釋氏所 先生之識鑒而始 屡擯而後週 為于天下 即或遇矣又遲之桑榆使不 **豈帝君之神偶** 君 稱 **曾之武夫昨日昏** 者 與抑帝君之 謟 詐 則人必曰是人也常 無行旗 見其奇也故雖以英之不 例有竊弄其 不察 者之神以 東錯 得 與 种 及 亂 其 為是人之 檳 世 帝君 于某 绛 柄 固 岩 有 石 肖 世 樂 用

良档美惡可以並進然後材者歸其數于天而不材者學是復有聽于神者哉不取必于人而取必于神然後 固赞神之所不及矣持是說而募文昌之閣不已左 何所呈其巧而人將 夫物之不齊物之情也材者必售庸者必 而公固常 亦將貪親愚痴徼幸于不可知之地誠持吾 以帝君之靈雖智愚賢吞靡求非獲不必盡責其所學 憫其居龍之技 盡释其冥漠茫昧之思而 而收之勞新之餘點 黗 默則 說而 則人者 力 チ 鬼 告 乎 神 所

予以戊午之春常為帝君作疏以募邑人大約謂斗胜 戴匡六星曰文昌官者出于廿石星經史漢天官之書 路且帝君亦將以此上報我憲宗純皇帝褒封之典 國家收養士之福而下以慰士子之心也 包荒之度而但哀憫下土材臣得與庸庸之夫並驅 稽首嵩呼自兹 傾儲而應者惟恐後也既以是募邑人而又西望 募建文昌帝君像疏 义 由 关 以往不敢望帝君分别賢不肖盡改 為

美報馬子重排其意而再為之言曰嗚呼鬼神之發與 以應我也今吾里寺僧復欲建帝君之像與釋迎合宫平昔包荒之度為國家收得人之威而帝君之神未有 而犯以為吾鄉士子致犯析且將俟其售於主司者而 不才者往往登賢書制科欲帝君分别賢不肖稍改 後之人以司之其事已不倫又海內賢而才者未必售 特出于東晉之越雋張氏以上天垂象而待千百億 其懸象著明自開闢已然而世所傳文昌司錄之神 其 年

賢三適謂之有功乃加北錫一不貢則點爵再不貢則諸侯又每歲貢士于天子一適謂之好德再通謂之賢 察其德行道藝而升之司徒者也士生其間有不善 削地其所以取士之詳及賞罰之具如此士修其身明 其 常不知有一善未尝不知有一長者未有不列于朝 者自公卿大夫世禄之家而外則皆問師黨族所 學以待上之所舉是非 鬼神自為之人實為之而已三代而上士之列于 明而公道着士知其由於 石 7

棲 士乎老子曰有道之世其思不神始謂 者磨以詩 幸而取士之塗一禀于文上之人君於其良楷美惡治不言而進賢嚴賢之科其所以賞罰之者不具又 辨若 伶佛問所求食亦安能竊 于垃墟灌养之間與夫腐疫抓祥無 不 由 東 賦取士 西 神當此時雖有文昌之神亦且泯 進賢蔽賢之科其 易位而 石 李杜詩豪不登進士之科幹退之 不 知而 明 所 王之柄以 A) 有 ; 司 是與後 昕 者未必皆才甚 進 憑依之鬼 退天下 沢 世取士 化 かご 駅 制

文起八代之衰而數點于有司至于今日則與論之 衰 無所禀程 遇 推 勢之必然也嗚呼鬼神之廢 帝君之神崇隆烜 文 析 衛者如盲賈微聚腐折朽盛充溢朝積雖有精良 或為主司之所 雜 收 亂德民神雜樣家為巫火 刑 非 襗 相 率 Āп 赫其廟貌象設與孔子佛老等亦 而求其故曰是殆 見之也是非之塗紛 斥開中之所 賞或為彈章之所 與豈不以人與昔少郎 顓頊繼之乃命南 有 神司之乎 然而不一士 ,张 駁 事 剕 子 者 司

懸 得一良 不 重 泉 禮而必侍數千萬年至于東晉張氏之仙始 前 說不 能 以司 チ 自 黎 非 主 巺 天 卓 信 之 天 一司足矣主 地之初末 张于 其 後 非 北 業不 使 火 正 学之 黎 明 禍 能 稫 王 アく 復作 熟後 司 之際 開有燔柴 自 司 不 信 地 必皆良 者某不業 给 女口· 其 業 後三 地天通今将使橋 顓 告虔若王 能 則 項帝堯之 則雖 免 相 谄 感而 此 復九黎之 積 狀 宫夜 學高 君 刐 祈 求 和 文 オセ 司其 昌六 于帝 您 明 後 誣 幽 妖 可 尭 星 雾 士也 誕 '君 挺

とこのでとら

明文海

和 之言而 孕 使海内之士求緊援馬其以是也夫強夫吾里之 聞胞民與物儒治 不 以能 生有道 自蓋設 悶 羅 鬱伏於今殆百年豈皆 山法海寺勘化普度 造 告吾友人亦 一福于予 教神道敬遠必 **2** 世不 了也而復以其矯經以不能使其思不神而日 明而釋 衰 世之意 判乎陰陽而博施佛門 疏 治 無冥助與嗚呼于不 幽軟點點體繼利 曾 也 具 採 妖誕者以代寺 且 與大鬼之果 山 和 幸

聖人內溝之恥地藏誓不歸西必待獄空鬼府廣王 引不分乎人思是以大士甘未 成佛欲須度盡衆生 燧之禍起廿年戎馬斬頭陷胸之將卒聚聚建丙丁 掩 巴蜀 錮之聚成一網鳳麟杖下獄中之出良比比已而 格 之仁 以比時間早源煌疫之 之粉虎珠夷目方乾于西土今乃晉楚晉鄭 敗 切自數年以來罰然四海多故自戊午而 血 通赭于中 原 閩 越 殃關 而南每雁山海寇盗 津 有跋涉之靴水 ep 烽者 和 滇

明文海

耿 某 加 員 用三粒 或投 老之門 娇 之 百 國場 罕 违 而食人老無妻老 僧相 腴 淌 而 A 槌 父子而 视 之鬼欲爭社肉而 語 而死豈無匹夫匹婦經溝漬 堵 佛子忍唇發心以早為行檀 難 思雄索命佛 洒 阿 游 難 现為變枯骨 有 , 好般以框 無子老 之涕淚緊某宰官某 國平完對于同堂 無夫死從以 無鄉行問少就木之后 誰依弱丧 殺 ンスカ 殺 而 居士 靡家 ak 蠅 莫 とく 惟 勸 约 政 却 惘 某行 淨土 **P**客 紙 加 度 γZ 横 是 尚 胖 借: 地 用

七月節 憑高 拔一毛於楊子 而 南 此 鲁天之下共一道 助于募者如雨手之大 北糺 男皆善而女皆信贵 而呼 羅 山便是武伸手提 日 P 無 中 持 外沿 无乃 所不之法施天 为其家斯 泉路 PE 必因人以成事揮金布地 場. 無始以 益 見 如重卷已成其當面似 他苦海方 悲惟 天日 拾而 300 化千則 之期 來 神 富益施貧子 成登 抵洋予如 夫口 諸 一彼岸 無 鬼 法 物 族 海 傾 在 魂 若 現 鈶 不 栔 其 來 雲 前 過 亦 上 霓 東 時 躗 施 將 所 4 者 西 2 維 伯

**观安知非我現身** 逢 果 之菩提念生老病苦死之 火絲 半粒 君 為 雖 有身安寄 轉 强藩而绝命 亦渾身之汗血 佛氏以生天尚不免臺城之報袁絲口能賣 眼 助 费 准留行放之資糧百年半縁 妈妈為誰八千歲春秋殘棋切至一般 亦幾何一食萬銭下著分其 好 猶再鳴人面之完無債不選頭頭 認自家之頭面選乎梁王城諱 緇 無期 流 桐 身 随身之鉢一疏即 猫可 拾 定睛看焰 故之鬼 随香 花燈塗 但 D 之 想 揰 樹

出十古英雄膽智俱為黑海 煤 歲 不我與 逝 者如 随磨四邊旋居惡在想他解 馬 霸良弓走狗騎勇臭救乎頭 涯 楚之蜉蝣五百年名世芳草夢回何處尋 楊鞭何處去貧怨富 總 向貨家托鉢蓋 朽骨档誇我富翻窮 斯少易肚 棺尚負 人豪做盡 而 贵忽贱石磐心內轉城 負人豪做盡天地人之一 儒道釋之書 实至死行 問雲臺合其田代人圖王 楊帆赢劉翰項 顧春碣 岘 碑姓氏何 而 强易衰牆壁 栩 莫 面 相 前 爭 2 事 横 娲 關

翻 佛 處 賢畫餅三不 來運費盡父母的 五代李也慢笑六朝 方罷虞歌季亦永拋戚舞後宋前唐 掌上七十有二代傀儡停者羅鼓豪雄齊入龍中 更鼓鼾 隨 皈依法皈依 阿 天才絕人才絕鬼才絕問君能凌鶴燒琴除是 睡眠肽八 朽是陷人坑身命自有盡時聽 僧 皈依大成方上船洗脚垢腻能為 錫一 無常為度世佛知也未貪他 萬四千四 且收著十字街熱開 里 糊 林展畫 何日了趙兮休嗟 神 大店急尋 明再無 通 筋斗 悔 坚 用 個

金一文遂破 道 膚 俟乎釜焦播 牧之亡羊回首補 虱 佛心邪魔是 為 世間之益 悟 馬 長 胎 預眉知草木 力 卵 能 濕 拔 種 终 热 是世尊之道子婆心建設不平水天君之 化 奄觀 益 身 之 四 即 2 生 深 惛 ナ 乎 恐 此 道 墮畜 杏 銍 身 서 A. 難 但 在生~ 云 見 稍 消 厢 閘 之 片 有 念之怪 崇 輪 情 者 迴未 入歸 便 楨 能登 諂 丙子 和 池 介 省 求 無 信 獄 施不 諸 五 E 性 PE 神 2 前 亦 E 水; Æ 掘 144 : 覺 宜 亦。 火 井 論 之 度 臧 肌 不 + 為

火三日車公野

明文海

家則善為宰

用斧商

履

絕馬能言而相樂朝

備

明文海卷一百四十

邢 公帳 詞 黄 輝

伙 逸賜夏省以息肩天鑑孝忠俾晝行而統膝 作龍 とく 四以希舉月成三而 北門 婚淄水白華母方熊喜神標凝遠思緒汪 柜府久籍 將星南甸畿庭新移 邮户 月帝衡 鍾山紫氣 洋

時

點是開毛龍股掌光式卵翼雕朝砌游族鸞應奏以皆虚爰從 比讓有 肩則受于 躬 岩 無秋 駕 起

之即找未殫善華已追随書會師宿于朝鮮復廷咨 捐住職孔明君始君終今暮畫一壇章甫發旗采頓都護掃封為戰愈日公宜戡亂以文是云我武狐理 聲體要進限物如人意苦順通孽敵骨架以導前旋 叱咤則海立大郎指 · 為獨植華響即鹿可擇音畴云播境之非人不道祭民 好津始禍記煩小白之旗嗟關穴終凶安辱大黄之弩 腹心將吏爪牙熊羆速問罪乎夜郎乃修文于白帝念 揮則山摇對馬熊騰住 檄 地盡 狐 乎 溜 新

明文海

子龍 八足 飛 丹 盟 耳 潜臣首琴档 浦 剛牙既其銳氣蛟環浪束骨已青邱經 師 攻口 期 犀 遂 遂絕江而 窘 僵厥 使島奴蛔鼠 網 而 羅路 مط 過 極于 雄 席王京整衆 栭 棄 捲 絶 助 圍 順 巢 雉 敵歐雷怒發陰火電其威光失電 三俸距 旅 恍 翻 穴情 四之城齊 鲸 拒 窮天呉九頭俄號 避乎浦牢我跟鋪 必 [] 徽 鮧 北 乎借一神弓飲 應指 鼓行而東州 方決麝望嬴靨 以婚夷 鋸徒 乃代 木濟兵 敦 其 羽傾 魄水 張 新! 嶼 鴂 血 皒 求

慈蜂沉復地偷一成勢能極越乃至戍阶七稔功百存夫縁馬報蚊尚播烈夫之英問因鳩響錦亦流公子之三折貼而起危徒得君重九頓首而與減無以公歸且係招雜虎之國殤靈存賴尾禁鯨鯢之京觀完雪碧蹄 遂令異域之君臣真作同朝之賓主乃料萬戶爰中 縣禾泰自春淨遺洲之髮輝關門不皮返故煤之毛 以為炬鬼彈收凡碎鰂帆而如雨狂氛既盡善氣 那昔充國之護烏孫徒 行往返遠定 烟鬼彈收儿碎鯛帆而如 方之征百濟僅

明文海

義魄依三家以如存從古未聞于今獨威自非復冠家與波上下之不山倚六鰲而復定隨波 咸海兵車則何以肅将天威動弘再舉不震聖怒謀 歷道通神謀下取 履而受害機先惟握右私衣 公者哉萊熟飲至光生盟府之華文仗銀東旌氣奪穹萬全奪虎口之鮮民選諸其子滅兕皮之奄农見于周 廬之葉吹誘書沸魏彌深零雨之思盟 壤崇秦寧滞景 亂亡何如以髮 引之处邦剪川增之勝寇盡 驅鮮介再 名在佐 而 名 在 得 出 扎

龍幕底樹人何啻于芙蓉憶昔剖符等風承經維得習安據白虎猫前市 看台揆之召選維鞋難除阻之備 岩勞深蔽艺者的 人名選維鞋難除阻之備 岩勞深蔽艺一方端軍令一家更流惟于美外成調斗牛之 其去仍體厥私俾殿陪京便觞故里馬曹羣佐佇分迎養雲常繞乎狄公婁順陳情日用舒于菜子上旣 風之賞昔 者受命無以家為今兹 符玉 報成 馬 一伴猶噓乎奉谷一門尚騰乎首宿黃 尚勝乎 幸而 牛之髮 成色致禄位 親 健 往 單 典 難 即

麻鄒先生赴

明文海

願 廓都先生赴梅林胡公之招館於武林山間於是一嘉靖祭丑夏四月既望念卷先生自北還道經浙河 維 謂僕不敬辱公末知來草新詞爰歌舊德云爾 明文海卷一百四十四 文人之益此朱紋方來恨祖席之星移幸慶樓之月 嗣 湖上讀書堆六先生會語沈想才 府編裳仍照乎檀山感國士之見知素絲幾報 逐道經浙河

超日朱元晦所稱格物工夫原不嗣同學六七人過湖上讀書堆因相身, 世故物情不相貫串總然 無私終非大徹不得謂之誠 則 唐先生龍谿王先生荆川唐先生黄州港一方先生與 無處不用力馬人若真能如此體究積久貫通自見天 大字或得之論辨或審之思維或求之應感體驗之際 鄒羅二先生咸會於我當湖將縱觀海上之勝明日 與懸空獨悟判如霄壤若其體究不精嗣守此心與 讀書堆因相與論格物之指 嗣在讀書或索之 攜

火シロ真な島

明文海

箇致良知人所不感而知者乃獨知中一點最真極處 亦云無頭學問可乎司馬君實打去外物之說未可盡 若初入門必須有此一段研究考究則中庸首末二章 下何所不通太空朗日繼雲俱盡六合皆在徹澄之中 明者物障之耳格去碍膺之物靈光自能 正何以能措 天地一陽 之脉千聖唯精之指致知之工夫原不懸 諸天下國家念卷日人心惟虚乃明有不 者乃獨知中一點最真極處 **ル被四表格** 

格物其義一耳在止一字以上七條工夫全在此一處有學養子而嫁者也故明德新民在止至善平天下在是不須造作原無古典成規可以講求依傍處所謂未 空只在格物上用為人子誠心在孝上用為人臣誠心 在忠上用心誠求之良知之體自會周匝自會做了一 是缺文蓋知物之有本則物格而知自至天生蒸氏 歸去處用非止為學之始事而已荆川曰傳言大畏 志此謂知本此謂 物格此謂知之至也意已明了矣

火之口車を与 説三代以下都從末梢上分別去古人遠矣是日也東 當 理之盡至當不易者是也 者 此 有 猶言格式格局之 之極天下國家不必一一數力整頻自然皆就條 物有則人已皆天所生之物本原却即在我靈明中 盂 古堯舜三王之道 物 氏 有 謂大 人者 格 幼妇 謂物 者 故以聽訟無訟發明本末極致 JE. 明文海 ٠. 明 在我此身 所 物 其 次從以取正朱元晦所課物正唯大人格君心之非 在我正本清源末 八此心上若 能 流 非 自 到 謂 Ž 理 格正 至

子與 言學 先生詩云語道 等訓解我軍以心領為面命不必多下注子也論孟 **廊先生獨無言港一日諸公如此各各發明本心中見** 即 得的然是處這一家與千聖合符一了俱了原無異 此 門路足已何必紛紛論辨以發之哉因誦白沙 足 俱直截大學層節多禮記文字多有之聽其自 再関而起 知之至也若格物字義不知曾子與當年作 則同 明 門路別 日 諸生送至鹽官再越日至水西 任君何處竟高踪今在 為 同 陳 何

Line War and Com

而别當湖門人沈懋孝記

樂概沈然孝

之耳今所梗概猶存者詩書所載戴記所述以及盂已久漢初唐山夫人所作李延年所增損皆以已意 自戰國以來新聲代變及秦焚湯無遺古樂不傳其 軻 <u>Ž</u>, E

前况書淮南吕覽孔叢所載而已不詳不傳也後經

宋臣陳祥道弟兄論以樂書一百卷古今條貫無不 武唐宗宋祖命諸臣討論其事凡可集獻者亦略俗

當獻之朝未及施行蔡元定喝半生之力於祥道書中 零其精要獨出已見先求聲氣之元因律以生出尺不 盡以前弱所上古尺為据曾經其師朱元晦先生考序 克大所云太音聲正希者有九寸之管如祭元定所云 今惟韓苑洛宗伯深知樂理曾於南都詳定太常郊祀 而定之似為確論矣然余聞之西蜀趙大洲先生言方 之樂全以律吕元聲大和古譜為是其言黃鍾者復之 陽潜而甚微揚子雲所云陽氣潛朔乎黃鍾之宫即

火之四軍公島 樂之難言也余請言其大概吾其以孔子為宗乎孔子朝習肆太常吹之未必和其律候之未必協其風甚矣無黃雞九寸之理明矣由此言之律吕新書未當上之 夫子所正魯樂周之樂也被之以詩雅頌而已不言風 日吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所詩三百一言 上帝以配祖考則當在地中時氣做聲希其管必至短 以嵌之回思無邪關雅之亂洋洋乎盈耳哉由此言之 者乎至豫卦而雷始出聲地上先王以作樂崇德為之 明文海

盡善不圖為樂至於斯有用我者樂則韶舞乎必放鄭 **義此是司樂者心聲傳投之做恐不似後人古尺柜** 分分寸寸層累多端之記也他日告顏絹曰部盡美 必如是而成焉由此言之夫子所謂可知者其詩具在 也亂以關 其器具在中間要形節奏即書依永和聲八音克詣 日語太師擊日樂其可知也始作翕如從之純數釋如 之樂夫子所釐次者乎則雅頌具存焉何必他求也他 雎關睢而已不及他國也後世有能準周魯 LAND IN LAND

明文海

今觀之二典垂裳拱手字内太和百僚克讓底績咸熙今觀之二典垂裳拱手字内太和百僚克讓底績咸熙 曆淫母亂雅樂由此言之虞韶所以冠六代盡善而

宣滋導欲作準優笑長夜靡靡好酒不厭此乃孔子所歌的為為歌匪風一人清唱令孺子和而歌之宣之以忠耿舒係為歌匪風一人清唱令孺子和而歌之宣之以忠耿舒係為歌喜起為歌卷阿閱人鄉物感慨乎中為 宣活導欲作 忠耿行: 鄙 金 歌 為之歌王其友朋贈處為歌伐木為歌 亂清惟於雅會其何娱之與有故两雅庠校宜復古為滋吐之音不宜亂正奸好而乃使之代萬舞於公 縕 衣 銁 賠 ·£ 國

逐

<del>文</del>

闁

明

大海,

卷一百四十五

為非曰能之以俟君子一一一馬今始采史文之粹者, 習古樂公卿 收 伯宜清 歌肅雅以 其間人、 者刊 肅 此 刪 觀 亦 非季礼 論次續樂書 猶之斗先王之 俗 化民氣宜平 何 敢 論

翁疑其状而未得其 靈臺之精太宇之莹有客來将屏息 亦 察之客乃周 匪 弗比爾何為者而我詣也客曰天生斯人界以至 翁 回 漸尋途而入庭主人翁不 羽曰子世之介人也以前何為者主人曰一 延 倚 識 達 四 何為者 旋 紆 悶 徐 া析 情 鑒 侗 **塞燭潜密生** 前何為也客亦曰 四也進客而語之曰 候左右将以納灰於主人主人翁不知其何從也方審視而熟 山進益友以 唱問 潜形始窥隙而 遊問逸中有所 爾何為也 4, 輔絕匪 投

勞子情暇供祭利可欲則遠乎淡寂窮約可簿則務乎略跡人情畏寒予恥惡衣人情嗜味予厭菲食人情惡 門院伏有誠有偽飾偽者矯俗以亂真率真者通已而子弗予從也乃曾不予知乎主人翁曰不知也客曰人 火之日東を与 同予者斯攸往而利即予之素而究其情蓋太之盆而與予偕狷士狹卑思與予異是以異予者則節苦而窮 理之所存予實相依今古茫茫野愚并列達人高贖 封靡耳之所適宜乎妖決目之所麗便於綺麗層臺崇 明文海 i

今從吾遊則居多逸豫出得良朋動 光至理不遺違泉外深 甘絕意於将逸流光代謝逝者如斯子其過凝留不量 思 文墓史焚明膏以嗣日 嗜義理而忘味徒白首於玄徵 天非人所移今女則 崇子以為随髙堂數似予以為甲豈宏大之資厚之於 仲尼仁聖伐木削迹子與雄辨行無所栖 終宴曾参此孝而逸世逝其所得曾何利益含垢 是古達俗沉精抗志痰神延思朝 萬物 所忌子亦明哲云何眼滞 翱利而偷偷神 顏 氏 不 和 違

火之口真 ₹ **1** 

明文海

於馬伏倚方爾之窮也爵命弗加錫予弗及則王公於 曰子 奮然而與勃然而怒且此而且逐之曰商為若人也 風 子何相拒之甚也夫人之處世窮達弗齊祸福無其行矣吾與關絕矣各乃包羞降氣將退而復進 而融融 子能從吾逃乎於是主人翁開其所言得其所以乃 乎若超下之流而即大堅修子若横天之翼而發 俯華岱而若甲志凌霄塄氣出虹蚬方是之時子 大德瑜而泉以為能權細務而人以為能 之耶

一世於黃唐上有所制下有所畏予與女交有得有喪献謀神處洋洋東節鐵而清九園之氣塵和鹽梅以齊 然子世之介人也志之所決山岳可移見之既定儀秦今者之來惟女之哀思以女俾女何我違主人翁曰不 與子交何危何疑及其達也進規定展志氣陽陽入賛 既周朝之不旋歌黍離而傷悲恥文教之日衰誦伐檀而自樂處屢空而無 數將追神於皇王思放逐乎楊墨莫回窮達有命我何與焉方其未遇為一 身計甘誠食

其危樂其樂而不思其愛者也是以君與子交國步 早臣與子交人官斯死士 與子交而業以之不修農與 大凡世之子交而子遊者皆荒沼之徒安其安而不 不足以為奇吾心無飲吾道不違安危在子子何能 諱人所不為吾不敢避寤寐商伊思無周爽樂成德於 則窮吾志則適及其既遇為天下計人所不言吾不 一堂慶流澤於九裔髙牙大纛不足以為榮玄哀介主 自勵坐石臨流嘯然長歌登高顧下會然根衣吾身 為 思

介而幾其為所乘而况天下之不介於我者乎降陷而出戶王子曰甚矣物欲之足以喪心志也以 其行矣予與女絕矣於是客乃茫然而失寂然而伏若乎吾今特逐汝而且以女之毒天下者為天下告也女 其凡幾皆子之故而不知子之為毒也子復欲加於我 交而稼以之不治由古及今其丧國而亡家者不知 星命地 理 徐畬 鹏 我

世之欲前知祸福吉山者軟談星命欲免祸得福超吉

火シローを公か

明文海

人談子當於其年其日郡巨室而子猶然存也此皆名一子當於其年其月其日歷膴仕而予猶然褐也又有奇古之惑如謂星命可信也則據予生平所遇有奇人該選科目未與科名科甲之星夫何麗此言真足以祛千 代盛時家有授田阡陌未裂陰耗之星夫何居里 凶者 撰不足信也熊退 叟當作命說送術者雲岫有云 軱 談地理予謂禄命家其言星辰名字皆後 有

善通天文家且茫無所驗况其庸庸者哉予故者之以

是其焦濡否如其不覺也則死者生者之不相及明甚而若死者之骸以陰生者之福試將以自已爪髮剪割心安而自覺理順氣寧即是福此若謂骨脈一體相通 课果無是三者則親之骸安而子若孫之心安子孫之 也周禮家人掌公之墓地先王居中以昭移為左右不 世之談星命者至於人生復還於上自是定理特子也是公司 不忍以至親之膚近土為風所列為水所濡為蟻所

明文海

宜世之定居者亦止從其陽煥與實之地居之足矣如王宅岐文王武王宅豐宅錦亦必審山川向背寒暖之 之嚴下吕公之辣津是何勝也吾故著之以破世之 云某居址出公卿出宰輔則吾不敢謂舜之諸馮傅 之說妄也第人生居宅似宜擇而處者盖公劉宅卯 年傅祚長久此果得於祖宗丘墓之陰也乎信乎陰之葬者皆不吉矣然而周有天下三十六王八百六十七 擇地形若依世人之言而信真龍上有穴也則彼左右

## 地理者

明文海卷一百四十八

為言然後反而思之始知易非甚難果然簡易其元闡世儒所見大抵客同至晚来見孔子論易只專以易節不肖潜心學易固已三十餘年盖其初但求之高遠與報馮慕尚先生書聖九思

竅元来

即是卦

體譬如雷電噬嗑世儒只知大象是

606

火心の更なな

明文海

故曰馬

壯馬

杜則行急東升速矣明夷于南狩得其大

飛 者校體 金矢 轉北時也用极馬壯言日不 明夷說計調離為日 屦校及雷目内而之 垂其與君子于行三日不食此言日隆 雷電不知計解及六久無非 即電之條 **圆與雷相似校即雷也內卦震雷下電上故電之條細如矢者所謂黃金即電之一片如** 明出 外 引门 ナ 上 電下雷上矣 可久犯于地當速從東升 Bp! 雷電 Q 出 盖離火為電所 地上也了 人雷下電上故口電之一片如金 故曰荷校又如 | 漢|| 從地下 明夷于

生 明 牌 ريبا 宜 首此言日從 其子之貞 不可墜 贵于 無 速 知易簡 間 計 贞 法 故 故 五也至上文: 也盖當 求! 曰 曰 之于六 之説誠 不 東 用 息 升 极 段室将 岩 馬 其 列 然誠 矣故 十 亦 壯 隆矣 12 疾 日 女口 紞 卦 心時 Ð 行 在 鱼 放口初 三百八十 明 則 地上宜久照故日 JE, 易墜 场 不 女家所問點破鐵鞋 水 皎日之 可息 升之象也日 登 矣 均 言儿上 于 久久 大 上于 丹 久久皆公 將 17 植 時也 脯而 在 不 然 可 地 合'地'共 至 下

とこの 見をなる

朴目

可豫

見吉

凶但其上下次第所差不

過

徴

村 而其空

谷亦是如此故體之于身即可以考驗得失徵之于下雷電其升降体谷既是如此則人事之雷電其升降休 来竟無一人知之程朱易說不知所談 與人只是一體萬事萬物只是一物譬如噬嗑在天之 尤為可笑談之愈精而失之愈遠矣所以然者盖天地 竟處得来全不費工夫此理至易宜人易脫乃萬古 何事至于其他

.

明

文海

同如火雷噬嗑電先而雷後則事體又是一樣

易然 知二字只是為仁方法尚未洞見本體 易又不知其為難得失之矣不肖今天口 易至簡又謂易至精至微而古今談易者 數 云易簡而其神妙不 如雷火豐雷 八十年殚精 十年殚精散神未易遂得此孔子作繁解既以應時而祥以悖時而各人千變萬化各有 其始實苦死水之于百千 先而電後別事 別互選 理又是一樣六十四 互變以得中 具 法 秋、 後 王陽明尚謂 既不 稍 談: 而吉失中而 能 之 似覺其 知其為 得之 謂: 精 易 表非 圭卜 錐 至

火心の事とい

明文海

法或坐或即或行或立若自無驅殺上無房第直以此心直不敢書之于紙恐為造物所譴責盖不肖悟易之 求易然後四星統緒 底千年萬載而至是始如日中 所呵護必不肯輕傅于世者 知二字是從萬死中悟出来底况此道乎思自 心懸于天闕與天相通 相 融 和 貼久之然後 方有所 稍 将三百八十四文 有所悟今雖有得然此亦不 北然後此 思自悟識以来但藏之于 天此乾 易道如沉消 坤所以惜思 鋪于渾身 神

凡為奇 道 救 亚 是用 老公 謂 恐諸 秋 あ 杉目 萬 同 朼 是耳不肖初意自謂 不迎診安斯吐露于臺下然此 **若合符節豈** 與不 卦木全義理木 祖 載 都 不可復振 訪 引] 肖 학. 所 HP 謂 坤 宇 識 相 思 故 破不值半文錢 去 亩 腁 倘 阡 歎 動! 為人所不 藏. 共倚 易書未成之時必 十 能 閉] 年 态 即 糋 匿 天地鬼 鉗 故 相 信 道 凸 萬 隝 亦昔人之 若 来 在 数 夗 萬 劄 不 眼前人不 神 敢一言若 已久以 不 **名型** 収 里 蟶 扫旨 不 Ė 自衛 肖 热 摘 祭 **#**5: 便 不

漁 基反張水口迫露所争皆在宗族親戚之間费力亦苦百有奇矣因始事無統紀召匠非人故費之多至于城 殿售之以建 然自始事至今城内多生男適有天幸有漂 間 城工已就費至二千金益以循石僅城三百丈官助 架錢 石者丹安知果為是否望赐此答幸甚 答陳季立書董思舉 居 五百 地價一千二百弟之出于假貸者已七 楼十月可得沒也城則出而賣文有大 明文海 木 数百至 及

文字入手自度可以不愧古人得金還債當亦非貪不 六年可以還债今亦安有如許不賣息財主哉大抵做 **顾家哉世間亦未有餓死男子兄乃為我過計贈金五** 事時關不得前後張良弟死不於心在雖也信陵奪符 得已而仕出于下策兒軍欲借無利銀數百運用自能 不以與弟弟若不受是亦世人自待于凡猶 兩世未有受山人愈者而弟受兄者度兄游資無餘決 非獨在趙也弟弱而無事志在収拾先人餘緒豈能 隅一膜也

大三四百公野 臣儘洛陽陽美亦適然而止亦豈必求死于是乎若以 能 當 巨虛堯夫洛陽子瞻陽美亦豈必五岳少即死于會稽 世之所受者弟却不受世所不受者弟却受之唯兄與 不、 岳障也陶 弟能了此也弟謂兄有五岳障者非五岳障也以能五 自謂能去伯夷之清不自 和故無障也一有能心便成障矣即沒鴻會稽周子 明 不五岳也比干之死不自謂能死微子之去 渊削 明有詩日即事如已高何必升華嵩世未 明文海 謂能清下惠之和不自謂

Ė 周 四十木娶有司馬韓魏諸公為之成家反而之雖不便 周子堯夫梁鴻之下乎且梁鴻之南也避黨祖也堯夫 聖曰是不能死于陳蔡楚宋之為这也而以 孔子曰吾東西南北之人也猶終于由阜天下不以段 死于會稽匡廬洛陽陽羨者為是則古人何必首邱乎 放未完其心必欲如是不可不謂之非障也兄既知 蜀數公皆不曰吾能會稱陽羨洛陽匡儘也兄引以 子道州人故于匡盧皆南楚地子瞻卒于陽羨非忘 柳于子瞻

大心の再合

明文海

婀

軍

相薄矢石相及魔楊在對如林在後不反攻何

聶

而再出少慰人子心未傷萬也書解攻後以北大

勞併弱為加白亦欲走出不能責兄但欲消兄一障 總之心無於著在世亦起一出有心出世亦障但以有 心出世與染著世塵者較自有懸絕耳弟歸二年塵冗 不 具障矣而曰吾必如是是障之障也且兄以不管産 替之耶子孫于人亦是不惡感亦非愚不戀亦非高 颜子孫為得乎兄有能子產業日增而尚待七十

為孟子所縛由解 迁 还近 國敢至而禁禦不勝 者 子 珠势 將乃能成功如是之速若但恃仁不待交鋒則詩 待 脱血流漂杵勢所必然孟子誤以武王殺之耳兄又明之海 段之碩 攻猶未見至仁之效而遂以前 若山崩崇 其茶毒之秋 民三紀 其説夫同 朝 **修取之耳以至仁之主** 清 未化人心之不 而逃前受敬不 明自是神 鲱至仁殷 烈 為 得不 鰶 而 周先鋒也不 民 必曲 于 七國可知武 反攻後自 亦 輔以應 辞。 非 之曰後 樂于 亦 亡 相

とこうの はんない

明文海

多迁然其得處亦甚不少弟苦無暇作此業也 庞 以味應楊尚父也天下古今一理一心聖人亦是我輩 視之過高便成說說此亦從来解經之病也其他駁 亦有無服盡疏俟語言之耳兄于世事不迂獨解經

明文海卷一百五十二

文章與時高下千古名言雖有仁聖無所施其巧力三 與人論文書 张风 业

為誤語為莊縣為史漢遂至阻滥而不可讀險改而不之為之也是故生今之世反古之道傳有明訓馬何天下時有常矣而桑田可海海可為桑田陵谷變遷莫非時中天旦萬古如斯矣而長短遲速不能無改於歷法流中不能舍其征誅者而為揖遜何也時為之也日月麗 可為句淺識者視之若以為天書語其不啧啧稱赞而 非不仁聖也生非帝世則不能以家天下者而為官

之俗目而不思先已壞已之心術欲华人之觀聽而不 之俗目而不思先已壞已之心術為去取環海之內質貿馬 思先已失已之故步遂至業佔健應制科者亦皆從風 思先已失已之故步遂至業佔健應制科者亦皆從風 過 人俗目而不思先已壞已之心術欲华人之觀聽而不 人看場 乎 王之法言故云絕 者又從而和之清混士風變 經也今之為文章者豈不 人亂文體欲

龍融尚嗣易而暴觀深又鳥知今文之不為古哉 胸臆而無意於立門戶法古者師其意義而不效其口 東曹監不死其所有解而不眩其所難識敦和平而點 東曹紫峰 係一元 此尺騎亦足使人愛玩垂之無窮益專車之骨可觀全 使 腔 胸 無能於先王之道哉而其流之弊乃與秦之焚坑等 前還教文永絢爛上下勘轉数千百載若運指掌即

百文以成其一家之言乎宋玉遭毀乃賦陽春揚雄慕為此之之至也雖然是道也惟孔孟以上然耳自孟軻之若之剛人所述漢唐以来崛起雄鳴於世者孰能不好東京之至也雖然是道也惟孔孟以上然耳自孟軻之時東於也養就潤紙不有其美者也美亦不過取亦不報 火之四月公野 他 向者妄 悔其少作英雄 論冀出雄製為天下 玩世類非誠語由今觀之悲秋之 明文海 窗解 雖不腆意亦至

美国絕百代然不乃輕其天聰明茫然離人而善群然吾文也同其大鵬賦至欲燒於則何不更立存於世貼其點陋無為也故僕以為盡英雄亦有誠然者乎至如吾兄專事新固從人索致亦有誠然者子至如吾兄專事新固從人索致亦有誠然者子至如吾兄專事新固從人索致 若是雖至實不容豁襲亦恐異時石鼓不完 楚聲太玄之 拱 持變音節 雕蟲篆刻故 而一致自雄更調 猶 立為識玩作光 於| 節| 豈世而| 乾 存 之不之直三安 獨

於九無能為役徒以與味不敢自外竊附建安諸子之一於九無能為役徒以與味不敢自外竊附建安諸子之一不力清歲月逝矣猶其来日斯不亦過逃左計矣乎弟之一不也大而集此盈侈然自足固誠陋矣人妻幾何而俟 河清歲月逝矣猶冀来日斯不亦逃逃左計矣乎弟之之調富而不靡奇而不惟可謂條作也容又有言某壁是光贈雪霓道士詩讀之竊數兄以長吉之才發盛唐是光贈雪霓道士詩讀之竊數兄以長吉之才發盛唐人明高將始後賢之數息也何以明其然耶始僕於鹿城

諸公與訪曲至唯唯而已迎今一日為兄出之非無 諸公與訪曲至唯唯而已迎今一日為兄出之非無 我蓋三十餘年意之所癖未當以示人者雖漁石士 起野既萬萬非所及至如我朝北郡李子成名氣焰峻 失茂矣其势将被揭宇宙僵走海内斯何如人者而兄 以僕亞之不亦非倫矣乎雖然僕年十四五時亦嘗酷 好李氏愛其叙事精神史遣不異也然僕年十四五時亦嘗酷 好李氏愛其叙事精神史遣不異也然僕年出五時亦嘗酷 漁石古

手而拈 女牛後 方園
こ 師仲尼也斯非其力之不足盖巧失之馬語云寧鷄耳僕猶有恨於空同子為其不能姑舍前冉去夷齊人機獨以為文之世降氣運自然至其曠世相感猶旦 然子美之詩有絕沉痛含蓄者令人非能似 筋 此僕之心也僕齒髮已哀未知来日當狼 硕 自 恐 聪 3] 明不逮 草 疏已去誠其一 謝世界從吾 明文海 并刀 月 負有如昌黎云云那 "曠世相感指 所 有 크

精

采自

餘

化

撰曾不一類

何耶其

八詩亦專

師子

美

也,

而

口

不復制音惟亮察 眼也語云部為為之乳今聽之惟兄知我恐一日解終 區區存其敞帚耳如秋至寒蟬疲曳嗚咽斯亦情之至

明文海卷一百五十四

名刀皆過情則又惕然不安夫今稱即者非道德則文 久仰高名誠以一得見颜色怡然為幸而執事執禮稱與胡弘甫書王宗沐

又敢以鄙人之不能而遂之也惟執事之亮之也夜来出我以避我事以求師為教則執事之於世厚矣而僕思戒也若是則僕不敢解何者以戒為師則僕方居之思戒也若是則僕不敢解何者以戒為師則僕方居之者以世不求師如執事猶在云殊不自解然細揆尊意豈 燭 一藝皆有 2001 虱 住 師謂其能有以相長也僕之無足 炎的 請一過珠幾卸开聚然滿目學傳 明文海 者 出

故也以是知執事之養固深也然於中濃辨折有極深鉤玄之情時有一二稍

· 豈非以溢於既滿之後者則神體俱到投於群氣之近盡道然請道其大者夫文不可學不可作也自書部以本事之病在是也不可不處者也其細瑙曲折書不可 火之口車公子 者 以古麗 别形 謪 理 史而淡 扊 才目 施之則所見者華而質不 以史筆發之則所重在詞而理稍 不 全 ない 耳阝 玩 义 經矣乎無是則 非以抽 明文海 扣而出之者則諸 則斯言大縣有一時沙 晦於平淡處 小有之即 體旨 圆

之居則出為雅麗之調以盡其情為窮無短無長也以作者有国窮拂欝之感則發為悲悅之文有崇高佩玉也無星則均無所施即無理也是其合一者也故古之星爛然者文也其政家適均理也有星而不均即非文 意淺則雖結屈奉牙之怪循平易也盖其學正故其神 迹 執持而後就之者則渣浑未脫耶僕當觀於天矣天之 雖之乎者也之淺猶奇强也有時當平易矣而情其均為則無濃無淡也有時當寺堀矣而意險思 蛟 逆

落而值還為女也其所飛由其所長其所長由其所食父母過之以為死也以飯與內祭之女飛食內飯則毛盡父母去之猿於相與食馬其女踰年遂長毛能飛後其謂不圖也昔人有之官於蜀而其女墮於懸崖木死者 也是學與文之僧也僕年十六好詞古書為文二十三 其質之所近或從其氣之所偏則或通或塞此禪家無適不可是其所以傳者也倚於偏好著於模擬或 全則其檢 周其的然者從經而其 明文海 傑 然者從 被

大下文章事業非可力索縱索得之必有偏而未變之之則那為執事道之也執事胸中萬卷不為不富雄才立就不為不多及而力於本原則痕迹梯航悉能渾化立就不為不多及而力於本原則痕迹梯航悉能渾化一人 大下文章事業非可力索縱索得之必有偏而未變之 成始亲去循好誦佛書入學以来 渾無得力乃始知九 餘縷縷通供面對之日備道院發草草無次以頭中

對大家耶為旅中拊掌也 與友人論文書《故

新門君子之學九以致道也道致实而性命之深官與 事功之曲折無不能無結構者詞與法也而不能離實 文特所以文之而已惟文以文之則意不能無首尾語 不能無呼應格不能無結構者詞與法也而不能離實 不能無呼應格不能無結構者詞與法也而不能離實 也而 以為詞與法也六經四子無論已即註老申韓管晏之 以為詞與法也六經四子無論已即註老申韓管晏之

實誼經濟之文也而宗申韓管晏司馬相如東方朔吾與世崩通隋何郡生陸賈游說之文也而宗戰國晁錯如倒囊出物借書於手而天下之至文在馬其實勝也 而宗春秋左氏其詞與法可謂盛矣而華實相副猶 事功皆心之所邦身之所履無絲栗之疑而其為言也書豈至如後世之空言哉莊老之於道申韓管晏之於 أند 壽王誦諫之文也而宗楚詞董仲舒匡衡揚雄 理之文也而宗六經司馬選 班固首悦紀載之文 劉 錯 吾

以相襲為美書不借采於易詩非似途於春秋也至於 主粮縣於口與手乎夫詞非文之急也而古之詞又不 之饗非獨實不中氣乃其中疑似影響方不自快又安 矣攸其所有者道耶德耶事功耶茂其實而欲妄為之 盖去古遠矣而總之實未澌盡也近世之文吾不知之 「馬班韓柳乃不能無本祖顧如花在蜜藥在酒站也不 637 近古至於今稱馬唐之文實不勝法宋之文法不勝 于云錦繡綺教服之美者也然尺寸而割之錯離而紐於天兵紫鳳顛倒短褐而以炫盲者之觀可不可也蘇大古以為賊今以為程故學者類取殘膏剩馥以相鱗处无無於兵魔過到之知乃曰以古之詞屬今之事此為古文文者而獨詞之知乃曰以古之詞屬今之事此為古文文者而獨詞之知乃曰以古之詞屬今之事此為古文文者所謂為此之與府者神寺之如光弼之代子儀軍而在於及天兵紫鳳顛倒短褐而以炫盲者之觀可不可也蘇 蘇城

不足怪也乃悉羣盲以越之課種流傳浸以成習至有不足怪也乃悉羣盲以越之課種流傳浸以成習至有不足怪也乃悉羣盲以越之課種流傳浸以成習至有不足怪也乃悉羣盲以越之課種流傳浸以成習至有不足怪也乃悉羣盲以越之課種流傳浸以成習至有 火之口車公島 少年學文正宜直尋旁計多讀古書看時野名筆追浸 守君與弟書問望 明 龄 此知道有

此寺景也西子雙目两耳人日此寺歷也宣有二哉但

時文雖小技然有神機須悟得之能悟者看一句書明之務去戛戛乎其難哉自古不新不足為文不平不守子之務去戛戛乎其難哉自古不新不足為文不平不足 篇則何益哉并其一篇一句亦非矣子雖不足及此篇文便如百十篇若看一句只是一句做一篇止當經書皆明讀古人一篇文字得其機杼全部在是作 Let My Jan 明 文

· 抽庸懶不足多法要其所以亦有故存非專天幸也一歲至数百篇否喜看古書亦有幾段成調否此固塞中亦少有領閣弟曾見我終日翻講章否做五篇七篇 明文海卷一百五十五 答廬州馬理刑長平書朱長春

扎縷縷深情繼之大訓上官存舊之義至此感激增氣

受病中日思往事神馳左右忽小吏來得奉書開緘三

**火之口真 全导** 以英豪何敢當之披肝之許雖在疾累烈肠未消保此豈止發覆之慶弟臺下與借未成不惜齒煩欲目長春 三年於此矣耳目配都豁然復披霧立四虚而聽廣樂 長春自下席 ンソ 未見一人敢當長春何人領此乎當時弱冠率其雄心 異日答称知已則敢不勉若握管屈干古乃數百年來 長慮報謂一日幸肥去先資之業當如釋甲背城之借 武若戰於文必推其堅奪其鋒自作一大楊雅不料俗 英豪何敢當之披肝之許雖在疾累烈肠未消保 **界解即湖海之邊不開四方上士之高議** 明文海

之 項項一年以 吏之就已非此 堪 枯 生 平之氣坐而 苦 始 精 明丧 氣奪生又自 旦暮執 頓 楮上之靈氣 奈何欲以支 車子 桐竹披置麻 损其十年 之精 性 問籍與古 強 少子 而 既 不 旌 初多 3火 此 毁廢之餘挟其慎 死 低 神所不 必哆口 聖 病 伏 眉 哲 焦心勞 攝之恬 神故 蒯 名 苫 笑 欣必有不肖之心: 紫而 流 **)**'\ 骨 達 於 雪 澹 又 調之樂 涕 士稽 ek, 勉 除 痛 两 號 强 呼 歳 超走 之: 論 推 Ħ 連; 餌 剥殿屎 中 短長 簿 尚 失 乾 機

之與之爭而心開以力籠絡而御之則怒神蹶 此念已且述然灰矣且夫適千里者三月聚糧醫工應 日賦家之心包括宇宙總攬人物何文不然長春常以 之秀吐於古今之華乃歷取三尺之散吊自享者長即 元封太初間百十年燒挾隱滿圖籍 反日不振龍門金馬既没英采盡矣何也六經表章之 釣必病為令歲支林四月餘未復當坐此致也長春 百材畢儲而後劑製而武之未有丈士以宣洩天地 明文海 悉出文章當日盛 氣任

皆著爾雅命博學孟氏大賢亦云博學詳說易 附乖則攻競起援據不敢逾尺寸何復譚博雅之事乎 世喪道道喪世千萬年之文業不可再振矣周孔聖人 聖賢為孟浪河漢之視乎末學瑙偽絕絕耳目之習貫雜故曰文安取專經近學之守宏揽遠搜之批將高三 師太之伏化從東京來撲陋促狹無有一倡黃鐘臺響 而絮絮間比之節組糾之音希效輓近建韓柳二三君 博士家分立門户至窮年白首以話一家之業合則 り目 物 相

火之口草公島

明文海

季冬方相氏儺舞耳又優孟之所笑也而後生末行承法不一最號嗜古則割其鬚眉塗其脂澤以掩飾已態 無大今日此時有人欲譚干古之事寡侣多詬宣不至無大今日此時有人欲譚干古之事寡侣多詬宣不至 之成聲沿六七百年家哉逸也至於今世謂起雜出 于特起追之又專畅情理任其天授以自鳴不覆 風應起各以自此滔滔天下當何所止自來文章之病 哉夫往時士都以離經幻齡浸淫古葉而今士開蒙 釋褐之後官刑相與世事膠轉又據其貴宦之皆言

奴使耳况於譚文近已不肯雷同獵當年之清譽遠又是抒情消食之具無敢望古人且已為黄初開實諸家 不為也養生亦不為也遂厚明詢因觸積志便敢脫畧不能廣米振古祭之隆後又不能終障識者之口知士 愈無幾矣長春自今真欲絕目禁談雖小小有詞為止時軍能中而如又将以愁牢疾病所餘鼓娘臂而當車 未成而人士傳誦捷於順風汰然英雄自大矣千百年 古士不得於終身浸溫之力一旦行剽於中道枵腹之

火心の風なな

明文海

無思盡其狂言惟臺下寄終教之

與黄玄之公子論文書朱長春

覺圓空之餘倡以為世目傷偽又不敢下不能任俠成奇 能立德紹聖妄比孔盖之服而建鼓標號割勒年式寂開之治農言農治實言買僕與足下業治書耳上必不

以推家一劍之任立功沙塞中不得笑天下之務經界

死牙 等日計田山半郡優笑徵歌冶妾薦席或設时行 時事造太平之業於人國而如瑣瑣罪食錦服高官華 書足下欲以文解相推足下答教博志遠客大壯吾黨 多獨志取目前津津之口止耳此不可與言故作歲奉 為吏也案牘旁午故業遗忘然宿念未銷每欲廣見延 農賈多獲稱良故願與足下言其私僕自舞勺時喝然 戴冠無事事理首散帙操筆之業不以此成名曾不如 不量發好古之雄心而貧迫應制未有大就其間仕乃 權結與整窟保官累爵以夸毗尤勢此又不肯日東神 海內賢豪雄長之士為執科周還共弘古道而時

火心可風心的

明文海

更益高深然僕願有言僕性不善記獨好精 其年次乃知文家與時高下之說虚語耳夫士高文心 之氣令見老師道足下萬學稽古且編藏書近所得當 古人書無有不察其注心索其指歸賦其體格因論 結成章意致高庫監釀聽溝工力深淺才情卓污此 在人為之即質文簡煩未免隨世乎終不宜詞 如晦明人思之别也故僕當私評詩歌典訓文解 韻逐為两家其後文分事解有異體無異 ,攬平居 理

屈並轍可也夫文自周浸或濫於秦先極於漢始詩自窮態肆志其究乃以不變不異為主雖謂音藝同壇左 於變異而忘其所同故東京來文之家竟喪矣辭家自 解分古近有變格無變調總而言出會心情合指一兩 周 家千萬之變歸不出此故僕當謂作者當極變異之睛 此為矣至令数千年連氣不復轉入流靡病在爭工調豈大懸哉何者其抒情歸指所謂不變不異常在則定淫於野驗變於漢古當此之時雖屢選矣視其

火こロ 東且稍稍振此告何說焉彼其小小抢力起衰祭之於為其世如必逃選為率則大業之後不復有 昌黎五代變中別存所不變者乃久也故弘道在人好古挽敝必幾 古聲及不如此能化何者魏晉以下人溺變而唐於 後 全太古然且蔚馬虎變例以沉湎稍稍振此皆何說焉彼其小小於不復有永叔前元之間豈氣加於 體 肩 100 别立一 與武於古人 平當怪近來文士往 明文海 時數公語至者至今宗之 酒無厭絕 於趙宋而詩 流追

黎手局乃如一店開資詩人天下不皆一社而倡和驚天下之聲耳然足下試觀秦漢問其都士為文雖 守古道可存而至大變豈非人之過與故莊生曰道喪 似憔停能之夫又平簿已成志在獨造調白著一家耳知乃古人陳戊之京看衛刀之割屑也至味何居馬而 葵古而動病於優孟乃倡新聲華言自壯無 思足以雷 批 同群被誠以神合至令誰訴其相襲為盗者承業 根之力餘食殘膽過相竊笑短為俎席皆為珍厨 和體

明文海

為言極其所同定有不朽

探極情指以数年之内

短簡探極情指以數年之內深其識實其本然後信見即故僕與足下願共醉古人斷自黃處沿流至漢片牘險穿塞委汎崩注之態耿無復見此所謂其誰不波者 循二攝 世世喪道置交喪不問 **坎鑿山故畜深木固** 海洋不復問九折雖 深為数千年文士恨之矣大抵漢前人讀 如。 巨 窮 翘 獨委時運因世仍陋不 無後一覧旨盡其起落經 河源自星海而來後人 採

乃

道

**6**55

文質周漢之間所自裁其

古人中傳戲相角爭一先發乾近不足道頗自奮自愛相期二年後無市之會當相證抵掌談數夕耳壯士在 今在廬稍可一二卒業又得足下逸才同志敢以千里 乃支裔可獵無留也平生雄界常苦為俗廢又苦 無 助

魯諸生入越者脱章甫而習被髮逐首非加於象服 復賦晉叔傳士論文書未長春 而

時各有適不相用也僕在少時雖欣然獨志古文解平 而半困草門之藏書半為奪之制義未始究其藩雜而

火之口事を与

明文海

泺

不屬比之古人尚不如優盖之為叔教而

此業名世今見名文者都有虚張寡實陸離無當指鷗於以完其指歸傳其意趣非十年下惟之功不可丈然文非容易者千年中陳言廣矣沈湎濡首餔糟 家督其拜起埽除事人如厮隸日夜拮据 刑完楚呼聲震心疾首當此何狀尚言文乎僕即不知奉職猶然虞罪不給而且案列判署之具庭陳荆竹之 已棄為今即吏矣今卑館銅墨取簿書期會供上 卒 唐謹身以 不可

直以

前哲而弟猴委禽拾餘食躬盗丐之行以青名目前形業已發送受書知吟誦自不能干古龍百態摩肩 身後人謂我何耶語云鞭之長不及馬腹僕故無長而 棘浮巧竊美黑人一世操筆家從風茅靡又鶴和其聲 今乃為吏為吏即吏矣安用文之當問試為元禮小 恭椒三四麥詞枯意前 罪人交臂思指自為得者也足下故不知吏苦何復 所不解夫割金者為盗乞移者為马奈何丈夫受人 自不能干古龍百態摩局於 不進日退强 歌無数 莊生 所 女口 |

火之四年 全导 事天下多贵耳豪長者往往氣攝之不足奇干秋之業 勒一家畢數年之功當使目無古人若號召天下乃細 或世哉僕已矣無取堅白自鳴是望足下勉旃後世母 正不當一時定論也昨曾從友人見足下作巴川草堂 以文相屬哉文在足下事耳足下優将種席激六藝 言嗟乎河間不作雅歌絕傳孤高猛迅之詞安宜鳴之 研理意者未免界格此使屈宋紙口蘇李賞音無逾两 似非世中初音又見足下寄言尚聲調者不無乏情 明文海

令謂明

目披口中手畫心規自以時人之好習於南荒海曲者 與其雄王於推結寧禀約於中朝蓋癖淫服先民之日 城玄加於叔玄自望方今天下文事大喪議論遙起淪僕自負度外人耳感激分甘之私不止於此長春之望 吳 關遇叔玄今我夢寐不忘叔玄處我故 與李叔玄計部談文書朱長春 以周旋多思然!

660

火之日東人生

明文海

義中與可望然而未得也里中鄭允升進士居平兄禮四方求結同好須一天授真人北面而事之為輔倡大當楚棼之惡輕出一敗士氣不復可鼓又以彷徨相士 公面前慷慨談大雅向我甚壯徐察其才志客氣浮泉之温雅自成而或飲於氣又嫌其嗜酒報業他遇三四 古萬也叔玄佛家所謂利根有風世之覺不緣聲聞者耳似不免於輔望進退未有如叔玄之令上拔俗而希 過十年亦常常自隱匿憤畜應其一旅仁義之師不足 容避世郎署席此四資者大肆於不朽之計不數年可 於我女之精力三於我數者皆天假之資也而當今從叔女之業先於我叔女之才情倍於我叔女之處位十年於應草中而口不敢廢吟無三月手離於往牒也今 苦居半既而進則為更恭雜於孔道之故退則悲思泣時未脫於制科章句之故又貧也俯仰口實疾病之勞相有中散之頗人未當於天耳僕為詩自二十七歲始 此即可振淖而鶴立孝中如僕所有倦倦則疑叔玄

大夫中道而習古人誰有為玄晏病末而不廢書者而 之典所寄叔玄安得無念名不易成時不再得如僕行 兒脫身解劍而轉為士令两公與叔玄校時則幾老馬 南玄晏齒逾弱冠而就傅幸應物出而羽林俠少之健 不策矣然而俱以述作垂當身之察盖其專也今章弁 近四十仰白日但苦老矣日既中而駕遠誰能哉昔皇 文章之氣未盡又國家養士二百餘年或此一代華國 このするな 楊馬而衙曾王庶幾所云真人在兹亦是斗南干 明文海

食灸耶大應井之舎匠人自巧斷之計日而落此其細故未必從來才人不盡作江文通之說然而後世信者也比七八百歲龍鍾之商大夫是為偽言乎此誰欺 前之談以盖之夫古可勝也姬公何必繼則則尺寸遂信手即心自壯亦知不合於 耳若以未央之壯靈光之巧雖使命兒輸子並 吾知其不可以刻也故取才欲傳儲精欲弘會古欲 不合於古則 1日而落此 日之仰思而 横立

**火三回真全等** 明文海

里鬼伯之區今四歲且餘矣有情不死人理為幸尚何老父大母接歲而逝素冠三易旦夕垂頭飲血悲叫高誰能堪之夫騷人撫壯志士惜日不佞僕自廬江杖還音火絕追計同官之呢隔江之問遂如夢寐同好悠悠 太常安否別六年矣道遠企予生離莫悲執手既難嗣 者不以急劑叔玄好自愛 深夫木萬之飛豈一刀之力哉今日道壞甚矣起甩夫 寄湯義仍太常論業書朱長春

言他然足下故知僕豈風波之人愦愦飽 自 將胡以支此僕雖碩拙不肖然風音妄想動望古人亦 私既關不逮所真自補惟是昭德揚名之務又安取念已矣夫苟禄屈親志士尚恥之况於僕三釜奉檄為身為親者禄為君者功為身者名天之不限今僕 在不然者往思士人任官總要有三內為親上為君此片氣煩為四方豪客俊人如足下輩引許乃今有 相招揚揚自樂之義乎方今西域多患主上側 肉自老者

火之四原公等 當壯年神王骨健之時一 明文海 不得你列百里外臣抵

坐而理此今即坐已不住然三四年懵懵忽遇當成何今所急惟一事故曾與足下推談須且了吏程告沐歸岷」之翼也大行不曲謹僕誠何樂此適性不便耳僕 嚴邑平至今前言追始且有無術任氣所誤及此又差 展采無具但持此空氣一意何往乎馬不調則泛與杼 事說禮樂敦詩書自昔記為官刑之符人誰不學操刀 池倡日面牆享帚訟悔更無補時便以孔墨汲汲之心 而割丹意見倖中容氣也竟為達者所笑暴小小試一

大· JO 10 人山山

之脏也益恃才之害自古天下只两人巧有餘拙不足蔚起雲變標復古之職數不下十數公其究不若安息 與足下無中慷慨論文厄五六百年我國家最號多傑 無能澤非而賦世餘者恃其運而義學巧避短而節欺 然害故不生於不足而於餘也不足者多學寡運 不習則敗絲是無為才才反害也且微寧在官耳又

前而却走愈遠矣昔以仲尼之聖厲絕韋之動有若之

明文海

人人嚇而感之人感已亦感儼然巨子大方之居目無

懷靡及無田甫田維莠騎騎自逾懼矣每思孔子筆削 難欺僕義以為不可出此故退而自圖然年數日增每 古之議及其著作實開辭今後人笑之眼前易塗身後 賢寫引刺之男他漢士一經之業下惟囊大孳孳数十 獨擅春秋至於詩書游夏與馬司馬子長承父子世家 無業而陵前修有方客逡巡酒頃刻花之道耶此僕所年有頭白而名不成今士欲以釋褐旦夕漁獵之茶茶 為情順注心埋首至今而彌進彌歉者也江文通排是

孫 好多又蹇而處天末海的 妈告資玉攻他石亦酿物 博資玉攻他石亦酰梅臭味之友也干里比肩產豪博物過予五累之上愚不自祸以為拙為狂資左道橫議又變矣安所得此人固望獨足下耳足 古雄 叉 相 文章 · 幽語所以不勉至王吾乃恨生不當時至今天力嗜古惜往往夾以憨豪大復喜自運而氣又華鉅業即心有限故無有不須異成者先朝獨 明文海 鴚 不當进士賢者往來之孔道 獨足下耳足下 四批為狂資樸

山鞋室之逃通

成

史記

而東方生居然任

火三四耳公号 前具誰何內視載筆紀注之業草塞悠繆無有一人發一百餘年外視天下皇皇多不振不給之法間茸支吾 不能傳後無光安云責不在吾黨手嗟嗟此可為志士慎如刑餘獄中之棄人所為往不可諫來未可知救今 以游夏東方之權相借哉代運方隆功名易致今太平馳驅之效退與足下作填荒合唱之美足下又何惜不 所視顧足下自受并以教我異時者進與足下為輔 明 文海

雅足下威名之下都人日望式殺足下旗燈也東西

人未必不相及也言難為俗人道也每念子長令人於邑足下努力古今

明文海卷一百五十六

答陶石簧

覧鏡諸作絕似元白五泄六咏非坡老不能為也懷弟 諸篇俱佳七言尤勝總為兒女謀身易示有威儀與俗

新鮮為警又為諸句領袖即日書作簡板讀令弟妙

同

CIO rat his sales

明文海

前太函新刻至燕肆幾成滞貨弟皆檢一部付買人换 林所謂不戰而氣亦索矣入冬以来支離枯槁如魚去 類我家小修意欲属和少酬高雅然君家兄弟精鋭 什便可想見第五風神弟雖不敢望石資然令 弟則 可山寺射堂散步遊覽無所不宜足下開此得無復 相聚齊頭相對商推學問旁及詩文東語西話無所不 水幸天憐我寂寞中即恰補得京兆授屈指定有幾年 来興耶中郎極不滿近時諸公詩亦自有見三四年 動 酷

却大第不奈頭領牽掣不容不入他行市然自家本色 書買人笑曰不辭領去奈無買主何可見摸擬文字正 時時露出畢竟不是歷下一流人聞其晚年撰造頗不 如書畫曆本決難行世正不待中即之喃喃也拿州才 心肠格套口角所能仿佛之乎我朝文如荆川遵嚴兩公 似也收公自黄州以後文機一變天趣橫生此豈應 有抄本弟借來看乃知此老晚年全效坡公然亦終 為諸詞客所賞安知不是我輩所深賞者乎前范疑宇

人談兵談經濟不知是格外機用耶是老來眼昏 戒力見地俱可與君家兄弟熟二兄不出籬落得此善 及之諸爲俱力敵五泄三言稍未稱中郎又云僧 別家詩九章果是八月寄至謝公歸時级奴作書 中郎見弟近作謬相稱許强以災梨兄五泄 गोः 公全集共吾文精揀一帙 何得更嘆離索乎老卓住城外数月喜與一二朦朣 有幾篇看得者比見歸震川集亦可觀若得盡告 開後來詩文正眼亦快事 諸 作 耶 湛 殊 偶 然 さべ 佳 1

如相見當能識之

答錢抑之太史康始傷

當通華下之信非分當爾即懶性亦爾爾也類兄眼中 客不如少一客耳承諭讀書無暇此時豈能終日終 自吾兄天蜚報有素書求見者弟堅謝之山澤老人不 有 照膽鏡手中有降魔杵然多一事不如少一事多一 夜

義對以不敢文貞云如國家有荒事即就荒時查考荒 锁破故纸 堆中當記得少揭徐文貞云學而時習之 明文海

事是急即此類推自然研究得切考據得真正如夏買 稳也若置身静稳中即思神造化奈何不得况目前餘 客 家鄉之分擊且端坐冷眼觀之俠客之不如英雄 **葛冬買袋畢竟比平時買袋買葛不同若國軸之愛幻** 見道者如送贈河南撫安何事是急如送陕西撫按 业 事如有兵事即就兵時查考兵事如有大禮大獄亦 真所謂時習也至今佩服此言受用不盡又有 動而英雄静也英雄之不如聖賢者英雄險而聖賢 者 因 狄、 何

## 子哉

與周戰六年丈書何喬速

別竅六有年忽忽無所聞問而道竅六起居於我者亨 融也亨融一行治官留心千秋之業良可歎尚不知竟

黨將有所伸耶不然何遊於人世之出也竅六仕宦不並為歷禁於二子雖不敢望然竟爾矣豈造物者於吾坐何以渠患有餘耳豈不及也竅六鴻雅魚網亨融縣 遂近聞刪定明詩以垂諸後此一段久遠事也前有選

Lind by Tell Co Co.

明文海

隸為真草在中國之人固以為失古之意矣然亦惟中 整皆不失古者篆籀之遺益其先世以是傳之而後世 於今又有變而日新者馬使今人一襲古初迂且固 亦有逾於古者譬諸器用衣服令人以古為精且備 問 不能變也吾中國固亦以蒙福起者今變而為八分為 今南而日本西而緬甸僕皆常見其字書觀其刻畫與 者竅六大視之有當否大抵古今豪傑之士其才情學 相去不遠此可懸度而知古人固有過於今者今人 矣 纵、

國之人乃能變而為八分為隸為真草若外國之人則 與今之人對今人必美古人之精與古人亦必美今之 不能也此見外國之批而中國之人之化也起古之人 俊奇譬如老少並立少者則美老者之高年希其壽考 有之矣如今之驅駕而沉深者又少所見馬非古人之 選文選極所稱量然腐敗而色不鮮淺短而味不長者 而不得老者亦美少者之芳的愛具健爽而難逮僕當 以是衝論古今之文章未可有軒輕也忍的明祭臺而

其奇則曰非唐詩非唐詩大駁而笑之夫人全集而觀之以為唐一代之枝如此而 偉深奇之氣象不復並存後生初學習見其書不得 教 取 不 不 詩之意也其中艱奇之字 也三百篇聖人之所刪定豈 其氣醇而 能其時精采未開講論未遠古人亦自限於習氣而 知之也唐人之詩我朝人所選者莫備於品彙 詞雅岩 餖钉 明文海 綉組 復 造之解必費考叶乃能 者而録之坐今唐人 可置 而巴 珽 温 疵 厚 然温厚 稍 欲 Ė 狄 見 怪 밥 誻

得之則竟為如飯打紛組而已手抑唐人之詩其怪偉 詩者不可不審也明此則不至於過尊古不過尊古則 中始亦不少律之為詩自唐人始又見創造之難 深奇遺於品量所選之外者固多其弱而腐且雅者集 選之詩某固未曾得見又未皆得聚六之意然 某之意 不至太甲令而選詩也不拘拘唐人離下走矣寂下所 私其後世之名以分與某某或可真一大伸矣 此或寒六亦不遠也外拙刻數快便中請教寒六或 而 論

火こロ Ē - TO 17

明文海

不

すら

作廟堂之文以山

林

今日正文體但與高才生約法數章足矣張表弟仲子 閱張中子試卷與細論文書 陳仁 錫

難言概要之高才可與說法者必仲子也敢以告若 淨華世其家學賦才奇古然武卷告越不告吳此道果 新俊逸即次两家詩格非 雄 盃 酒 浦 與子細 博 大非 論文而 雅言也耶然 細 推 く 杜入雄渾矣李入博 an G 詩 則 清新俊逸品文 大矣清 代 則

雅近 律令也又有調作山林 寒儉故夫寒儉之意不 之文

載 之 可無各也上者定心氣次 雄 有請與子跑前辛未而及甲戌庚辰諸會元之妙妙於 漸 亦 間也雄可望軍也入於髮麗清淺而能怪百出以 則大進此以往必從清新俊逸入矣入於博大 其神武而不殺乎孫棘棘於雄 行於廟堂而施諸山林記不 挠矣似與雄渾近去之 彌遠又不如清 有逕從博大入而大者肚也用斯 者 杨 音聲次者調步 可哉且山林奚寒儉之 顸 渾 雅自在 周矣大 者過 新 泙 俊 .驟 渾 則 逸 FIT 勝 楢 به

火之日東公島 於是歐 他之功亦不相沿以唐之時邀學古文搭木腫而不 其功起一代之衰使歐公亦 宋之時監學時文板重寒淡如土木偶人 文體一事而子細 官 與高才約法三章總以雄為主彼號為意見議論氣歌 彩奥 骸滞而不動於是韓子以 渺皆雄之仇 公以填挫轉折點熟生氣稍化鬚眉之顏笑之 推之二公之文不相襲也其釐正之 也何與馬 明文海 學韓公文體奚自正手 氣 請周與子細 强之其 功起八代之衰 對坐而 論 韓 不 歐 生 語 Æ,

得一奇士恨不能搞之來與二三君子遊因道門下之 姓字且出送行序於篋中以示坐客相與反覆觀之 而已矣 子度其力與其相遭之人與文未能也勉為清新俊逸 往成無美先生從楚中歸迎謂所厚善者曰吾於夷陵 宋昌有奇險之士刻屬之文哉韓公漸近一 答雷何思古士書唐時升 雄而 歐 肠

天球斑戏之陳於前黄鍾大品之迭奏於左右也是時

火己日東各等 明文海

場無美先生必且附掌西笑自說其知人而僕亦得慰 徵之音豈先生自以僕姓名狀門下乎僕凤遭関凶不 其數年願見之懷乃辱問瞽者以營素之辨聲者以宫 遊京師適會門下在石渠東觀與天下士馳騁著作之 想見其人白雲為車紫霞為裳容與層霄之上茲者薄 及受先人之遺訓又才拙性懒不敢妄意作者之事偶 開長者之餘論有心識之而已益文章為經世大業 而三才小而無物無所不載中古以前吾不能知若

道 者以為固然但人不能知而我能言之耳采玉於重嚴 其端緒於禁亂之中及其得之於心而出之於手則見 吾以為主為壁能顯玉之美而出玉者山也采珠於深 日之治國實見之論事孫吳之言兵尚其閥如皆不可 不可已者方抒軸於懷豈不尋其係理於茫昧之表索 とく 吾以為珥為珮能盡珠之用而産珠者水也苟知 稱作者若夫書疏傳志碑記之類皆與世酬酢人事 則於文章始無幾乎今之味者言不必由其意華

蘇文忠少而欲為買陸晚而且較正陸奏議以進者也 以遠過而操觚者妄目為無奇吾當為泰為漢耳嗟乎 吾吳先達之文如王文恪嘉靖初勸學一篇雖古人何 此陋俗所沿在文章之司命一洗之非門下谁望哉長 選詢者則謂在廷皆蜚庶稱販施者則謂素儒亦郭解 必副其實陳邁豆於雞脈之社 奏鐘鼓於爰居之前慰 石少玄諸君亦乞以是語之 與文文起妻堅

遠而味長古今一而已矣其有不同者遣解布格之間 耳仁兄續學級文之日久何待都官正慮初在詞垣或 有謂古文之法亡於韓者彼不知也冒足怪乎獨怪夫 二公之文且有一毫相似而其意自相懸合如此此可 振今讀其文雖此數公者亦各自為詞未常相襲世乃 耳而目之者數因而肆其猖狂耳凡為文章但意高識 之文至韓柳而一振唐末五代之文至歐蘇曾王而一 以該古文之脈正不在詞采炫飾之間而已東漢六朝

明文海

A.

恐為時尚所奪耳報不自量而 親縷及之勿駁其唐突

明文海卷一百五十七

答友人書妻坐

實無其愧顏追尋淵源所自似猶為正叔元晦所縛未 莊老美略知古文詞竊論宋文憲該博詳號自南宋至今 無滯碍於理學而直追西漢泊唐貞元元和宋慶思

尊經其述 立言等耳一以濟時一以維世 得一人馬可以追蹤古人正如時方多事而幸世之君子要為不可易也僕才不能為時又不 論也然 世之人才則人之所仰 學 祐之超卓也黄柳之集當一寫 也然歸之文詞豈便是仁兄準推金仁山其臨川两先生特為 探必 推 西 漢及韓歐 两先生特為諦當者歸 望而責成者宜何如也立功正如時方多事而幸有一條 公蘇 自之自己 雞 目 非其人并無 馬僕向之所 的 哉 得' 特· ] 其 **瓜其青區** 太僕之 服以 以學 俟 問 閗 為百二 الكانا

乎至於今始歸侍太夫人即先後两無可皆議矣顧僕成者乎以彼分較猶得從容進退沉為他人所牽累者 誣或 之及此言實務也而猶為一言及者無他聞之道路 碗; 區之企慕賢於流俗人遠 矣其亦可以語此否乎朝又 见 也被分較 出於中傷雖東口一詞尤望高 縷 有言宜 再及其必為仁凡之所許又可知也當仁兄之受 者取卷以呈猶不之覺况主司之忽遽受 並歸以俟其自 定 此事外 明 泊 然勿以 不解事人之淺 櫻其寧 道路廣

感實無已無己渐近炎蒸瞎對或在秋中雖忽遽函封問非昏此之所及矣顧使仁兄先之又辱法施鄭重惭陽長郎以昏暮告行而曰已具舟清晨即發忽遽奉牋則釋氏所云願檀越安穩在彼亦復無他者也項者孟 似亦可當一夕晤言也以亦可當一夕時言也 ' 呉

晚

শ

溢

泊

然刀家不鄙惠書鄭重且拜珠玉大則岩憩

僕

鈍

且表已絕意當世之名煎酷信釋氏每

恨

大口

聞:

火心口面 人

明文海

古語未

卒

而其人啞然笑曰子為疑我而問乎

抑果有

者乎顔 子之能 問 凡讀書 首雲霞而傾耳韶發也惭感何已何己憶自少壯至今 一為陳之僕當 古文之法何 文之法何以曰亡於韓唐人之詩何以曰無五言陳之僕當舉東漢文勝六朝六朝勝唐人以問又顧竊有聞於宿學其言雖迁俗而頗與古人合聊能捷得者猶她不若沉於名公才士之未必果合 為文皆不能與時价 仰以遂成其名雖小夫竪

釋然者手此殆囈語耳試多取古人之文與近代文

唐而訾真唐宋容足憑乎僕自開此快論中頗了了然趣超妙筆力雄秀要自迎絕未可輕議今乃欲以價漢文也夫宋人以議論為詩誠不盡合於古至其高者意 念灰冷不恨無成且更為楊亦都廢矣衰年遇閔病才既不逮人又不蛋自力於學迄於無所成立此者 乗之何心及此始述所 雜 而讀之其 若飲 醇若食蜜者必古之卓然者也其 聞以為報耳苦雨十首田 野 病復 岩 百 棋

火之四車公等

扯 之音 那印 用發笑而已

復 曾 叔 亦介 小書 曾其典

方小春 前者手教之及其適薄遊 梅使未發是以報 九章遅之頃, 梅溪 者又接來翰不 讀之作 数日喜

矢口

叔其特准之家民北下之温文與夫群教仙遊之霞舉 與叔所西窓剪燭盡其所懷每嘆腐史於張子

房

何日得

天外其費之不容口至想像於其狀貌不知史選此際

何想慕遷之生後於子房所云狀貌亦 不 過 於傅

家又云 馳騁者 來書喜 某 三乃吾竟不 得之伊人宛在暗 腤 某 索 明 我讀書無 抵所謂 之人印而合之想 無論 柳 明 於心目 宗元二義云柳 夫口 生同 叔 **馳騁者亦謂践** 紙滞思 之前 亦介 中 時又為一家之人今手· 作何 摸 但 索 明 須 謂未有 子 狀 思謂此中大有四 秋把臂 厚 彼此懷抱中各有一我家 踏 敢 相 而 讀書紙滯而 見各出一意中所懸 於 蹂躏之我一落筆 自 時當啞然一笑也 負 礼之往 謂 味 能 可謂 馳 乃 來者 鹕 不 能 百 侫

明文海

者哉若夫八股制義而必以 以今人而為四子之言決無能肖之理 而 後 容 而 而 出 又其 肖 蹀躞則魔無百氏沙偃草柔蹄足香潤迨乎怒馬 諸子百家無能出一爪甲於吾之紙上者也是以春 論 則 者莫如湯許然使湯許而生於今時正不知如何 則 輕 甚者尾之不得而拾羽攀最延践踏踩蹦於彼雖與百家爭道而馳猶非其至别竭壓以尾其足輔車輪蹄所跟而草無剩兔澤解留麋以斯 速肖於四子者為正無論 即前此之摹擬 . 獨

·詩人之情 之帖括當如古人引詩之例 以爭氣先决不肯獨守其必不信之業也明矣愚意今 周 情 趣 謼 狗 乎 中韓者為老氏之帖括者也莊周之汪洋自 與 而 左 八引者之與會 氏傅 訓 狗 聖賢之貌而今之為帖括者并舍聖賢之貌以 話註疏者之貌轉轉相摹愈求肖而 而引詩者之情也後之訓話註疏 凡左 代 偶 31 솼 詩 皆 相 觸 非 嵖 詩人之旨 殊 其與會而解之愚近喜 無 闗 涉精 热 神百 而 者自含其 愈遠夫莊 作 者之意 倍此 非

火之日東人等

與

趙

十五書曾異

拱

明文海

祈前書所謂無情人不能文情 燭深兼之舌棘腹言聲說 於老之冲移高潔中不害韓非則其去之愈遠而識者 いく 與 、踵决之履 為真老氏之徒夫今之為四子之言者而能 韓之於老氏則 夫諸子百 八華而温 家 併不必舍我而狗 無論不必舍四子而 矣 恵而教之前者垂賜被材 真而文亦真者也呵凍 乎四子者之言此 狗手訓話註 如莊 周 約 叔 疏

基頓首 涉 於五言要未可謂五言之較易也七言律 613 12 杜 易 兄痛絕之弟當謂古詩 Ł 甫 其 孟 暢易 平板今使縮長句為短 <u>,£</u>, 七 時 律 律 昨五言對句 動総縮二字暢 固 り妙於七言 罕不 未 有 七言之 奇妙 撮合不來展為七言律索和 嫍 者 體 難 則 有 至 於 句 五 不 Ph 天 言平 律詩五言律難於七言 難 堅 授 有 動 避 展 而 短句為長句易是以 率高古遂已参半 陶 則 則 未沉不 陷令 為之亦未必不 為 渾堅 沉熱中 五言 動 不畅又 古 推 律 亞 神 帷 吾

大己口車公馬

明文海

漢 字 從後人而 體入手 以世增以此思 未 流 當 暢 不 於 左氏 狍 暢 雖律詩亦有空 不動 則 左氏流暢於尚書然 歐 秦漢而後 五七律 蘇 流暢於韓柳韓柳流暢 難 順 遂 之 易 2如王孟之五言 いく 便 自 滸 而尚書 了 カロ 斯 絋 且 划 左傅 作: 句 於史漢史 杜 詩 從 短節 者 **之**' 古 **火** . 從 短

詩 取 為 律 偶 成 詩 篇 安令之學詩者從律詩入以詩為律詩者也少陵五律王 其律又從五言入正如里塾小兒 一孟七律 其 有 占 有 應易 作 對

吉

皆以

古

則

レス

律

古

謂人不爛熟一部六經二十一史而徒記誦漢魏六朝 人言詩尤未常與今之登 人譬之習應制義者謂時文難於古文為左馬韓蘇易 吾十五叉岩界 而為王唐瞿薛難更無是理可以無 難合作甚於五律也至調律詩難於古體則又設短欺 句以字多者為能盲 諸集此但讀詩以為詩未有能為詩者也譬則今 於 酮 接不得却掃讀書極其所至弟 師婚喝替子 壇 自命正宗者言詩眼中 桐凝宜 **辨者矣弟未曾與** 其謂七言最 害 惟

以上尚茫茫然不計算百世而下位置何所無乃蜉蝣 至出買浪仙孟東野下哉弟與兄俱老矣人至四十以 王摩詰倪雲林絕妙山水為崇使十五折肱 五雙脫使千百年後少吾代趙十五一位者皆 可駕便得入山閉户從此十數年空白杜甫未可知 未有能為時文者耳此語常與施辰卿言之但恨吾 之吸酷由徑意在捷得科名而止者讀時文以為時文 知旦暮 者少來筆黑漆者頗宜書 餘俱無下筆處無 痠 骨無 北 两 何 F-手

乃不善拙書地梢子手劣即平湖淺汀猶恐失柁此實 惡溪能易我於善地受篙兄之功不在鑿龍門下矣

别舜仲三年而會於妻江又相答真舜仲論文書文南英 下數千年雖問有異同度其同者聖人復起不我易也 度其具者尋仲將來終與 将入練水舟中快 談上

不思桑仲不我從也使來接兄教三復思之首尾結意度其異者桑仲將來終與我同目前所異自桑仲之過

皆在脩解二字而其究竟一說則要歸於獻吉于鮮元

竟 人又太 舍 美三子以為三子皆能脩辭未可非而末後言辭之 書 大者不 枧 取 令人太 其 則曰句 漢 秋三傅 根本六經 句字 論 輕 重 字 ₽, 而 割裂 因而 崇 回 洏 耶夫以司 止於 與其法度章脉變化生動雄深古健 亦曰是皆古人節 師 及 而 而已矣嗟乎吾兄 辭 於浮 蝕 行之如今之王李 馬子長劉向昌 則視古人太輕 華補 級塗束抹 字 何 而為之則 办 其視古人太 也且又取易詩 永 者 西 叔之文 店 左 得 剽 视 古聖 右 附 几

益古人之所謂解命解章者指 今日章旨結撰之謂而非以餖 非以一黄一白一朱一黑 儷字駢音而謂之辭 之平淡者為非則又請與兄言古文之解可乎子曰修 修解之義則請為兄先言解之原而又以刻盡解華歸 聖人修解之旨是又視今人太重也兄以句字崇飾盡 立其 臃 腫 誠未聞以敷華為誠也又曰辭達而已矣未聞 **所題為達也書之言曰解尚體要有體有要** 飣 其通篇首尾開闔而 剽竊句字為體要也 則 늘

書左國及屈原長鄉騷賦之文而獨取太史公所自為澤之意此豈可以句字求之令試取史記去其所載尚忧惚而風雨驟至百昌萬物永其汪減皆各有生動妍公弟與兄所首推者然每讀其文譬之神龍行天雷電 澤之意此豈可以句 公弟與凡所首 赞論序界者讀之其句字可謂相質無華矣太史公豈 忧 人可謂解華之極 不能效易效書效詩效三傳而為之乎無他時代各有 古今文章何必司馬選劉向何必昌黎永叔只一六朝 矣則凡且蘇蘇而法之乎即如太史 雷電 尚妍

言不為浮華補級之謂也盖所謂陳言所謂浮華者韓 成風之謂也用功深者收名也遠不 朝夕所 兄之所 必無後世之侍則韓歐大家與今日有志斯道力排 所至效告人而發其句字未有不相率歸於浮華者岩 句字者朝覺其但讀史記及昌黎永叔古質典重之文 則 · 東覺 謂俚雅 見者人不注視也則今日歇吉于鳞元美剽 其雅然後知浮華與古貨則但雅之辨也百物 則有分矣每見六朝及近代王李崇飾 為當時所共怪

所以尊 其辭 乎弟以古質尊史漢兄以浮華尊史漢可乎若夫篇 司 董 用 子則指王李而言其為憂憂乎陳言之務去一也其為 則 馬 功深為當世所共怪一也其推導司馬遷 仲舒者得其推深軍健古質而幽遠非 指晉魏齊羽而言歐則指唐季五代而言今日之君 稿 遷 韓歐甲王李耳弟之所謂陳言兄以為修辭 其字而遂謂之修辭也然 劉向得其皮毛剽竊塗抹使十歲監子皆能贅 則兄之所示乃第之 岩王李之推 劉向賈 誼 不

藝而言耳古人未有八股時文所稱古文者安在如以之所以名乎今之時以砰銘序記傳為古文對八股時 择句句 矣夫平淡古質不為浮華者古文之别稱也兄知古 也即學韓歐者亦未之有也至於以平淡為 砰 得舊本韓文乃始知為古文其序蘇子美曰子美之 鉛序記為古則韓歐有之王楊盧船輩皆有之歐陽 少於予而予學古文乃在其後益昔人以東漢末至 不選字蝕釘而出之則王李是也古之人未 非 則 有 文 誤

週 生小子不必讀書不必作文但 所以為名也若以解華為古則韓之先為六朝 其中所用官名所用地志所起所收若何什不 先為五代皆称古文矣今之王李其文無法其句甚 其究也甚腐吾當取其稿觀之擀卷而觀其題軟能 是者為古文譬之古物器其艶質必不如今此古文之 唐 應 初偶 剛 頃 排摘裂填事粉澤鮮麗整齊之文為時文而反 刻 裁 割便可成篇 縣讀之 架上有前 無不鮮華濃麗 後四 部稿每 爽一後 歐公之 綃

學 復生憂憂乎陳言之務去必自王李两人始世問 行水之怒清雅沫此惟一氣為萬物母者能之益元氣 手 語 人也然即 至 刈割 於以山 夺目細按之一腐套耳凡以為時文手古文乎韓歐 得 此因題發義且為近日 問 不多 無 見 水平 拙 得兄高視 就兄論完之則山之晚險壁立絕而度棧 刻 透衝街 中有平遠堂社序而 潤步奈何一以 坦直為文之極者弟何當有此 作時文說解者論耳非 艴 舉其一說以 近自安如 斯 相難 胍 前 睄 而 古

售

獨 崇 磅 不 所 盡 人中 胀 飾句字所能得又况乎古 恐元美 隨 乎元美 為 物賦形東坡所謂非平淡也絢爛之極也此豈 几 脱而自 所愛凡宜教之誨之裁之抑之使其 有靈亦不以二兄為 傷 其文 所 稍 謂 進 辭 知已 而 者 凡 與人中 也 非 北 崇 飾 不 必 必 句 字之 喜 潉 細 静 其

辨

再 答夏桑仲論文 無徒如泛交者一呼百話也 書 \_艾南 菸

而

Ü

約日

冬 於 톙 الم 得兄 年 札云人中書 不必致 致必復復必

夫古人 欲以痛 已至謂 於 教之誨之訪 作 甚嗟乎兄與人中泛交耶 陸子 此四該套可也如以為知厚 徃 样其 癢 之 復 不 , 群難之書有 進於學 書以傅則人中亦梓 關之人施之人中 極太極於陳 問 無使 ন্য 抑 是而可以 為識者所識笑然 大口 则 厚 則兄宜良人中之 之 其書以傳 几 耶如以為泛交則 朋 灰之誼 俱 存 栁 此又: 者 如未 後 於 少口 不 是! 不 可 子 솼

而

ij

雅

錫

之天論是也

有

兩

訓

是

而

不足

存

者

則

近日

静

無

间

甫

王

伯

子

劉

禹

凡

火心の重なか

明文海

悔悔而又 人中之深淺又無論也雖然弟讀書三十年中間恨而之不暇何暇以其言與人角勝負乎海内識者有以窺 其不能如古人者亦三十年於兹也人中乃欲尊奉一 部昭明文選一部鳳州滄溟集弟所視為臭腐不屑者 暴自棄則已矣若人中稍知衛往日進歲異則 論文如夢中人對人說夢是也兄以為今日弟與人中 两是耶兩不是耶弟所據者尊所持者確人中從此自 **供然後乃得古文正路而由之由之而又患** 固 將 悔

亦不涛 胪 免可謂病狂丧心矣兄不督責之而僅欲處弟處人中 而持此與弟爭短長又欲盡抹宋人即歐自大家不能 也震川集弟竟未暇細閱兄所評然大約不欲兄急躁 녯 於兩全之地又於買人中真若與弟對壘者則兄之罪 古文則一臭腐 文近 凡即千蹊萬徑水窮山盡終不能逃弟範圍人中於 4 关大约 日名流中無珠手無此靈異者其所作古文所 時文不論高平時可逢世岩古文一道 平陋 劉 襲塗抹之學而已願兄教之

在一 之嫡子 王李真若一入芝蘭之室 於宋餘諸公則不 取 記 时 讀之益此老留心史記摹神夢境假道於歐歐者史 韓 左傅 誻 歐兩集 若入冀厕屠 公又泛及於 反覆讀之看古人所以為古人者何 而 此老 看两公之所以摹古人者何 則歐之高足也願兄澄心静 待比擬 近日 肆腥 穢 荆 靴: [ינ 而皆合矣然後又泛及於有 撲鼻吾知兄之於王 遵 非 一岩震川數 古 清廟明 如然 公然後以較 堂 如然 瓶 一而岁 後 李吐葉 Ħ 取 後 潔 及: 記 史。 日

之不暇 隆 人敗之六朝人又大敗之至韓柳而振至歐自蘇 生 而 大 児所 法 也雖 振 不 之 王李 嚴: 能 其 抹 至 不 太 不 何 全宋而本末源 史公復生不能 震川一二道學語 暇 橅 而 與弟爭乎大約古文一道自史記 掌 大 稱快 败 得 震 至元 流遂 ויו 勢也然文至宋 踰 荆 與 ויו 能 則此又一說道學語入之 吾言願人中 明 與 遵嚴救之而 初 聖賢合恐太史公 而; 有 棙 而 細 有 不 稍; 體 思 之之 備至宋 振 振 後東 至嘉 耳 rt Į, 複 洏 但 碗 漢

火之日東公野

明文海

不 腐 當 此 岩入之平常東順中則無妨益平常東順半雜方言半 月 雜 古文序記傳誌中則不可入之上執政等大書則不可 受且 推其由來周介生之罪過不少弟言之介生天如必 别論也今將震川集壁上住 恢詣古人且有 我包訂剿襲之文皆依附豫章豫章之可耻何至 盡至杭看房稿六七千首 いく Ιá́] 室標戈責弟若兄言之二兄必聽 用 115 說 及世說新語者矣選束贖 日 製且留 日 欲 **物哭盗近日** 在弟處弟十一 滥 惡

覺不 救正之益介生有功於获陽 陽 Jt. 者乃其有罪於豫章也蘇州王虎鳴鄭連二兄為政 非 選 安全杭 特 不 過百六七首 書 贾之 44 利 選 出弟刻 خطو 其 非 經 除 弟 惡道放正吾黨其 有罪於豫章其有功於策 選者二兄代弟 功 作 不 評 4. 殊

藝好全也今夫鄉村之富民家有凝栗有金銀

而

啊日

典

温

伯芳

論

大家書

艾南

共

奔走未及報命承詢大家

猶之諺云人至三百武

10 P

ÞÍT

特

族族大人 眾不 有韓 以為 不 神之人無所不有此所謂大家也文章大家亦 之文如蘇如王如李綱 伎學之人又有膂力拳勇之人下至 無古玩無法書奇畫此不可以言大家必如冠 有方 文 大 家 有柳文又有 為大家古文中惟歐公足當之歐公有 諸 史中 惟有科第人文又有道徳忠義又有 惟史 明文海 六朝 記 奏議 可稱大家史記 窲 写 澿 文而 岩 於歐 作奸犯科 亦 # É 小先見之此 具 有 極簡 宋 出 琲 史; 複 益 記 無 鬼 同 方 仕

前

桁

寳

廓 也年 目文 文 有 家 有 高 泛及 留誌之謹 也 11 時 有 梴 有 文 姾 灰諧 波 Piţ 就 典 歐 文 長以 澗 册 共 亦 有 萨 浩 備 Р́ј 笛 愁 又 朝文又 渺 垿 述以 渐 iń 有 有 文 岰 文 及 而 蘇 有 對 咁 觧 為 析 有 有 極整 守 ~ -短 疏 桠 簡 極 挑 既 宕 溪 齊 専 詞 老文 先 웑 状 嚴 嚴義正之文此 生 無 既 此 核文又 無 字 カ 非 ŕít 所 又 門 不 可 户完 有 話 冇 不 有 於 北、 極 有 今 桠 好 次 蟶 抑 मंत्रं -蹴 Ħ 婲 則 優 홽 節 之人 謂 文 矣 震 游 字 大 濶 推 恢 मो

- A A

其

泙

古

高

朴

節

法六

經秦漢

者

问

在

而

僅據

明文海

艾卤

傅 度寄兄書皆未達而兄首賜 六月杪從陳元夫接兄臘月二十六日 横併沈飛仲書旬日之中两 則弟 拜尊教之始也嗣 與周介生論文書 從南京 弟 棒瑶菡喜松而 書 書鋪 亦 為人浮沉 廊舍 手 札乃 親又拜兄 知、弟 元夫

帄

海内執 弟前 書 词 中大約謂海内今日尊崇 盟者不過數人與兄對譚猶敢含 大士大力 柳不盡乎 者 更不 大口

727

之文向 置 為著 者竟以杜 氟 輔 者 為此罪 六經 亦 嗣 亡 矣 疸 僅 子 時 秦 使人宽大士大力為 溜 又見之制舉業則文氣之平乃 玄 韓 心句 將 漢 蕻 幽 歐大家 安歸乎善乎凡之言曰世之將治 不 為繁露習郭註者竟以杜 渺 字 بعر اغارف 道 俊之談 使其後龍 而 गंपे 降為六朝之平 柳 相與雕 棄 晋 而先秦西漢高古 不 规抄 屑 而 琢 弱 カ 手 模 排之者 織俊 自 揂 採 构甚至學繁露 吾 為 可言也使人 1 革 省之兄 軟靡巧 郭 今反奉 扯 註 淡之 稍 應 ilt

明文海

紙 澤今皆 非 袓 防 氯 非 仁 曰是 十失其 孝忠厚之言世之將亂其文多陰 兄以 之遷 吾 特誇吾輩者不知即尊奉吾輩者亦不知也再諭風 袓 為今日 而以為 其 在 有 ,五日傅 三百 形因多變也有甘受其獄者乎永示 極 有 衠 進 渐 祖子孫之罪 野 十紙 澌 極 नंत्र 者勢之所畏而 别 矣 耒 訓 極乎向 榎 取 也不責 專 吾, 祖 祖之形而 矣鼻祖之形 者 《其子孫 學我而死 漸 謀說故之譚此 者機之 傅 之日 而 所當預 尚 經型 母; 特 マログ 故 在 雅 草 哲 也 其

逛意在存一代之文使人得觀制藝中後先升降之發 選 即 宜早行之弟當 弟 有文定文待二選不可以 椪 楊其旨使我輩之文與三代同 茚 故而滯尼之停益弟 風

問三年有飛伸弟事罪矣至於兄 兄以經翼題篇宜简核而精志在存經不在 况 礼又喜兄為我觅得沈 飛仲此書弟久為人所 Ρij 謂更有 備 進 選也接 馬 者 갊 羁 此

手訂秦漢以來至元文為悉代詩文選又訂國 大有商 量不知兄所 榆 經子 史三集已成書 否 弟

とこり 西公公司

明文海

沉

知千古文章獨一史選史選而後 舟中 為皇 欲 道 復 目 其遍讀古人之 者獨一歐公歐公之文每 今 쏨 所失 次口 明 之以 特士子 妍 古 極之所 丈 恨 先 定矣 叙 王仁義 半 奴 在 八所恨波 為 無 書 茅 塒 暇 遠 而 意 禮 集 樂之旨 午口 當告人以 遊 神 所 典 女子 妬我 眯 提 乎弟於歷代詩 兄面 封 耳 千 無奈其虛氣 半為所壞今將 閉 一訂然弟 有 而命之人不知也 古文人必 塵 餘 腐 年 無 能 出; 則 文及 不 РÍГ 凡存史遷 顚 謂 能 至 之 復 古 虚

不!

日

文

理

能

业

登 誠 弟 いく 明 硇 矢口 批之所 英山其 常笑 莪 古文定二書外又 避 也每見空 為正告人以古人不 類之所 矣人人知避 調 上益 在 左 峒 安 國 不 徃 有 鳯 史 復 為浮 1325 漢為人生吞 許 州 徃 有文 為人作 發 山 出 華 愤 能 Ê 塚 勘文妖文腐文冤文戲 大老 讃 大口 云 補 益 誌 取文之無 書 ,855 活 窋 相 謫 稍 無 朝日 去千 剥 根 書 舉一二太史公曰 本之言矣文 囤 愁 當 溢 年疑其人之有 其當 後 聞嘉 者 矢口 当之 古 杰 人 靖年 杰 危 高 劉 五 则 書 予 不 者 漈、 間

部 京 縣 難 為 大費皆 不 有 矣 可子 之於大與究平無 解 郡 其老先生云 李 JL 嚩 縣 文 賓 為 本寧為人作 + 取 行之中 剿 数 憇 給 公改 七改 也而 馮 Jt. 폐 七 太 非 换 亦 扶 ~與也 朝 發之 詩序 倉 後 左 風京兆今朝 這千年後疑詞那先漢兵農婚喪 せ 應 國 類 滰 下 史 辄 漢 曰 就 而 之 不 文 其人姓氏起首使此 今 無 不 次口 溡 為 道 いく 有 廷 找 34 大事户工二部實 尤 順 佐縣官之急可乎 泉好笑 天應天知 文 朝一代官名 腐 则 古之客 部 府 友 矢口

篟 出 戲 墓 同 作我 レス 秋沈飛 而 坡 類 慧 楊 益 四 後 者 公 子太空為首而近日如文 姓义人詩序必當筆寫矣凡此 與 不 附之與夫毀語 天 美 仲 下 周 绝 飾 价歸鲁 介生論文書 知古人矣 作 訓 桶 顛 而 倒 袁 附 朝 恨 數 r 政 孔孟之人皆 行 不、 义 郎 相 併 南 時 為 為 夠鳳 拙 共 同 基 賢不肖 今皆 刻 兄 未完者奉 面 在 PÍT 真文腐也文妖 商也 بخ 類成一部 馬文 作 謚 古文解 也以文 冤 候 則 諸 此, *Ֆ*. 及: 捶 為 家 則

仲貧盛 都意也然在都門見詩兄者 對受先父母言其群受先益友肝 状 솼 群氣交業已過布弟度不可改遂己之今春於 Ł 於塗中 裝入楚過 欲於九江 時以一夕之留 名 讀導 海内今作家傅宜 道中冤飛鴻郵致及至 南昌見 公行 ф 劉 狀 渡章江不及夏 頗 士雲 訝 不 稍 有數事未妥且以 73 少弟謂我輩知厚愛人 詳重使海内人人誦 得 腸如雪必於 拜領台翰 勒黄則 便人作 報章上達 凡所寄諸 併尊公 都門煩 兄前達 為 賢 法: 昆

實浸成套 以為謗甚至竊吾兩人往復論文之書改寬為序以 可知也弟 玄亭 茅岩 古人而不 他故常以忠告待朋友而昧者刀竊我輩忠告之語 凤塵 不 有 獲 盐 不足於兄者 矢口 語讀之欲嘔且 業 躬叩 此 時 민 方 誓 勉 鹤已非古矣 偽 强 經 #Ł 固已悖謬矣今者便道 行入 為 偽 書 史 偽 賈一 其 山 况於古所無而啰啰自命 ρÎΓ 子以 典 留 大士文止再 為 或得於此 我 古 者 革 為名 不 矢口 髙 呉 何書 レス 地 間 瞻 杜 撕 咫尺 夫 晤 槉 道 示 學 未 為

明文海

其

而

不襲

其糟

料二千

餘

年

獨

此

数公能為秦

漢

祈

裂

衼

iń

之者 之六 급 其 終 2 ルス 文雖 未 至於今之為古者不 古 儷 守 通 朝 而 之 騗 居 呉 俊句 閒 不 킈 녀 文 越 傅 现 號 ヘ 也 मीं 極 矣此風自 PIT 獨 怪 在 易惑 弘 窮 **哈尼所** 謂 唐 有一奘 填 继 天 寫 地 渺以魏晋 至 見至宋 獨 軋 文 史 於 太 萬 紹述 棘 漢 不 青 物 喉 矢口 綇 清 Jt. 出 有 其 鈉 回 始 意 太 者亦 談為古 所為 #t 劉幾為歐陽公所 吻 青空疎 ij 臉 併 代 几 飓 漩 不能成其? 所見 王李 猶曰 紀 鄙 公不 不 誕 則 ひ 益 Jt. 二者 傅 仐 當 古 家 效 八 其 之 附

LICENTY TONION

明文海

白 與弟無與也弟八年前曾作一論文詩贈人有數句曰 處頗有所窺為文漸有潦水盡而寒潭清之意而時流 時壯年淺學盡見筆端戊午以後一意掃除覺古人深 不察乃以弟近作為江流才盡此自 悠之文徑成經術之鄉愿杜撰之句以名士而徑等於 北 眼矣此宜有識者所深憂願比痛裁此輩為禱弟向眼矣此 難字而已而學者皆為所欺何耶至於近日一種浮 此不過從神樂觀朝天宫抄出道藏解書數種及海 關識者學問淺深

留心 近於白下晤令兄閱其近作尚覺如春水瀰瀰未見涯 年前以為新古今成腐套者痛 之此語遂為救時之樂弟願兄此後盡掃時蹊一切十 昔友陳與羅巨刃摩天楊蛟龍 盤大幽思語爭割強凌 有典型震澤方垂蒙古貨令雜售到洋亦無益自今思 獵 故不欲加評語想兄亦諭此意也弟何知有沈飛仲 經與史情雜奏笙簧近者思問淡净洗十年藏先民 此 道者不數人友朋難得旋轉之機舍吾兄其誰 與同志另構清裁海內

火之四車全等 **传讀之順覺落想異人雖中間操縱未純然度為此不** 人中足下向在婁江舟中尋仲示我足下時藝數首不 偶 選亦將別圖布刻崑銅候周玉情急托兄竟之蝶公以 **搶有自己於都門見受先知其為人之詳不復作緣** 事弟舊歲見之駭然私擬或出兄所付接手教乃知校 以兄之命知有此人豈知其竊取吾往復書為此鬼怪 社求大序皆乞留意為懇 答陳人中論文書义由英 明文海 拙

世如是 行 古人深處必當 他文皆未當不按心竊獎足下少年未曾細讀古今之 難及在舟中見足下談古文朝武毀歐自諸大家而 林林守一李于鳞王元美之文以為便足千古 視為臭惡 後 而 則從友人得見足下所為悄心賦乃始笑足下嚮 顛 倒是非 耶此文乃昭明選 而力 需之十年後足下學漸充心漸 割 排之者不传十五六歲時頗讀羽 杰 悔 悟目前必不與之部也及足下 體 中之至甲至恆歐自大家 其 細 漸 評品 明 见 獨

火之口東公島

明文海

文選能效其句字二十歲後每讀少作便覺羞愧汗顏 憐足下之才而又哀足下之未 學憫足下之墮落則不 不足怪也及使者來發足下書本欲置之不辯然不传 而足下乃斤斤師法之此猶蛆之含糞以為香美耳故 張 口馬 歐魯罵宋景源罵震川荆川足下所賓持如是

李于麟王元美二人耳何足下所志甚大而所師甚早

公以為宋文最近不足法當求之古而其究竟則歸

得不正告足下足下書甚冗然其意乃專指斥歐自諸

方言里 家 之上有 泰 氣耳役秦漢之神氣而御之者舍韓歐奚由譬之於山 也足下謂宋之大家未能超津筏而上又謂歐自蘇 必惜舟楫馬而後能至夫韓歐者吾人之文所由以 戊 漢則選山絕遇也去今既遠猶之有大海隔之也 司 何 所由乎夫秦漢去今遠 馬 俗皆與今殊存其文以見於吾 氏 左氏司馬氏不當舍本而求未 则已若 求真為左氏司馬 矣其名 物 氏則含歐自 口文獨能存其 器數 夫足下不 職 官 為 地。 諸 则 左 理 大 £

津筏而舟渡也不可也以為藉韓歐而至史漢猶之乎 舟不登而取舟中之一艦一船濡裳而泳之曰吾不 下乃以竊秦漢之句字者尊王李不亦左乎足下曰舍 于 秦漢而求韓歐不佐方以得秦漢之神者尊韓歐而足 里 其神氣而御之耳若僅取其名物器數職官地理方言 於秦漢之舟楫也由歐韓而至於秦漢者無他韓歐得 蘇者耳不传方由 俗而沾沾然遂以為秦漢則足下之所 韓歐以師泰漢足下乃謂不當舍 極賞於元美 耤

今之王李 能 瓶. ぐ 盤一船也是不然吾既得其神氣而御之矣何 归 於歐自蘇王者荆 有昌黎摹史遷尚有形迹吾姑不論足下試 度 徑 宋 誌之文及五代史論對請之其於太史公盖得 渡 於 文好 浐 長短肥濟之外 若 万足下所 新 り 稿 而法亡好易 史漢之句字自以為史漢在是矣是 ויו 調一艦一 有 矣 급 插 国 而 當謂之有 失雅夫文之法 鹅舟中之一物 耳足下 漢以前之文未當 迹乎猶 最嚴 謂之不 取歐陽 無法 津筏 其 孰

火之口事とい

明文海

為「 文 不 窥唐與宋之文不能 而未曾有法法寓於無法之中故其為法也容而不 天衣 不 亦因 人不安方以法 伖 法 梴 至 故 無 於 其 推 其 維為科差者以其 過於尺寸 有 宋大家之文以其 為 迹而太嚴 法 也嚴 太嚴 馡 無 而 者 法而能毫釐 眪 稍 不、 草 可 歐陽 病宋人而足下謂其 法太嚴 釐不失乎法视 有 犯予當三復以 チ 法 也故 而 共 不失乎法以 耳宋之文由乎法 當 稍 疬 推 宋大家之 為 史 為宋之第 八無法足 漢風神 至 有 吉 狄 法

也然則足下悄心賦何不直登屈氏之堂而乃甘退處 奚獨宋人自屈平而後漢 下以賦病宋人就是矣然天下安有兼材必欲論 早其語溢乃真無法之至者而足下以為有法可乎足 而 見夫漢以前之文似於無法也竊而效之決裂以為體 餖 下讀古人書源草如此不亦可笑乎若乃王李之文徒 别為一 **愈以為詞盡去自宋以來開闢首尾經緯錯** 種麻腫寫溢浮荡之文其氣離而不屬其意 赋已不如矣楚以下皆可 綜之法 脚 病 則

火之口軍公島 孔子云 漢 病全宋是 古 受 か 「憚 以後 法 粗 六朝 也宋之記誠有如風如文者 於修 繒 罪宋人宋人不受也足下又引李于鳞之言曰宋 節達而已矣未聞解之礙氣也舒之碳 斯麗整齊之句言耳 败 排 游理 絮而遂 猶見燕趙之配 對填事桑康粉澤如是而識宋賦恐宋人不 勝 之謂江南 相 施 明文海 以為 44 無美 品 被以句 宋文好易之證然子 錦等耳如是而 然亦 遂謂北方無美女見 其一二耳以此 字為辭 而 不 派為 以變亂 **知**古 則 呉 而

易 홽 是 出 經 謂也足下必以 足下之以矜句飾字為辭也故曰辭尚體要則章旨之 之所謂解命解章者指其首尾結擬而通謂之解非 漢儒 時代最上古其文最 雖自伏義然一盡耳未有文字家及解皆文王周 時代最古故文最高書經 為時代之升降審 故 其文最條達居六 好易病宋而以文之最者必難 如此足下誤矣足下云易 難詩書次之春秋又次之禮 次之足下讀書夢 經未以是為經之差等以 修辞最 遂 邦 ᆌ 醉 易 那 經一

山 文 周 者 榯 所 -女口 泉 **教爻解乃在千歲之前足下謂書在易後時代稍 非足下又** 洛語召話大語多士多方立政及大小雅頌等書當 遂 作 必 何 数、 故 稍 難 不併. 其體自與眾作異若果以難 謂周易尚書自堯舜始次夏次商乃至周去 平 不 作义 難 者 謂禮經出漢人故文最係達以為文之高 必易時代遠者必 而 次於易 辭 體盡取初九 經 何 謬 難 初六 至 此 近者必易之証如此 也且易之為經原 為 潛龍北馬之記入 勝 則周公之書 後 文

秋人而 **梁何也然** 論 下 其語皆條達不似文周家交則足下亦將抹去孔子縣 宋 則 文遂以不及易經不及書 所不屑至於孔子足下宜稍恕之得無以條達遂為 莊 何必漢儒 儒 語録不復論其文邪 病那抑足下生平不悅宋儒遂併孔子 論 且無 孟 禮傅也孔子孟子 條達不同左 論論語即 傅何 詩 神 易 經 邦 可謂孔子生春 可謂條達矣孟子想足 也又不同後之公羊殼 上下繫解傳旨出孔子 且孔子左丘明 秋時故 論 同 茄 视同 為 春 .其

火シロ画を加

及唐

之文為最矣無怪足下之質質然無所之也 奉空峒鳳州乃正嘉近時人則似 詩也如此論文足下必當以揚 代唐宋之不肯襲秦漢句字指孔子之語必不為易書 諍 不入易經獨存文周家文解和文各有所主各有時 雄 太女唐樊宗 不必遠語上古也足 然足下尊 師 劉幾

明文海

以有人中學學然所尊奉之王李耶宋之詩誠不如唐

如此則我明便當不及宋又何以有陳人中又

何

下又云唐後於漢故唐文不及漢宋後於唐故宋文不

譬之論 水 若宋之人則唐人未及也唐 議宋人未晚 皆卓卓名家願 與 於海 惟有源 水爭 如貢父原父師道少游 则 水不必 順 平易坦直 故至 流反逆之勢嗚呼是何謬耶夫今之論 也足下又曰江之行繼滴最難勢最時 猩 論 足下附户十 塘而能 瞿塘不必 得金焦障之以比功北 險 裥 激至金 调一 部 平 之同甫文潛少縊 流 金焦當論 韓柳宋自歐自蘇 騑 焦而 宋人書 能 地濟南為能 其 讀之然 河 有 洑 源 数 至 文者 耳 君子 後 江 £

群 反足下之言而告足下曰獻古于鄉元美學則兒童 H 肆賣壽軸祭文文字者然足下以為北 名 不應無限代筆秀才供應衙門皆能效之也然則吾將 扔 而 物編類分門率爾成篇套格套 地濟南之文出學者束書不觀止取左國史漢句字 從而堪甚樂也父師督責之以詩書則處類相向 能 易邪與水爭勢順流邪逆流邪 汪 洋 浩 渺魚龍百怪 學之有源者何不可之有自 使其勢 解浮華消紙如今 地濟南之文 雅其文诗 市 則

無法則 餬 遵岩三君子嗟乎古文至嘉隆之間壞亂極矣三君子 依然不屑受其直口配武不少易志古文一終,得留天 之中而 能為也畏宋人之古質朴淡所謂如海外奇香風水器 則束於法也彼畏宋人首尾開闢抑揚錯綜之嚴而 木質 其時天下之言不歸王則歸李而三君子寂寞著書 將盡獨真液凝結 已足下又痛武當代之推宋人者如荆川震 華故即以此語 勸人中立身立文於 而 不能為也國無法 聖賢禮義 则 亂 川 不

大三日東公島

明文海

史當時大文字皆出其手我朝文章大家自應首推其 勝足下今日耶至於宋景源佐太祖皇帝定制度修前 古文其少作今無一字在集中矣足下何從見之遵岩 言亦謬矣遵岩少時抄襲秦漢句字其後悔之乃更作 时分 求之其文縱不能如韓如歐乃遂不如王李受足下一 堪使後生尚知讀書者三君子之力也足下何故而岢 其少作為臭腐而足下追嘆之然則足下乳臭時更 邪且足下於三君子中稍忽 遵岩謂其少師秦漢此

بلد 至 足 未 姑 文或以應制故不甚暢其所言或一二率爾應 字 下又痛 震川 足盡 此 郥 業於縣仲書中言古文之詳不再述也足下 故答足下亦止此計 其序 緺 我 文至震川時 銾 者 誠之何也震川 明之長然 記傳之佳 則 誠有之要之師摹歐自不可認也足下 者讀之可及乎不可及乎景 駁之未晚今恐尚懸絕足下之論 自 仐 足下之病 集 而 論之未 願足下遲遲其論足下 見有 源皆由 勝 不 묾 知 源 画时 縟 古 濂 者 出 學 丈 稺 而 妣 É

大心の重ない

则

狂

矣太史公何人而

儨

亦敢言身殁而文采不見於

明文海

迴者三事而已一先父馬戲表高二老友索居

難

觏三

쑑 與不肖論文未為晚也 師 雖未得韓歐之深然皆能言 豢養不能遠從明師足下之鄉有妻子柔陳仲醇两 得其一言畫夜思之思無 不孝不夭大罰既降寫病頭亡神爽損失枕中腸 典 陳 與霸兄弟書何古 越畔 衡 其本末足下備贄往請 然後讀書十年徐 為 徐 九

759

物眼明手捷舌不媚者然譽之闖古人間域勉之入大極重奉寄適游公大來因舉相际公大固一時無多人 美譚可念也當今定衡文者舍與 幾無力繕次只取亂後樣著儿一十餘篇呼小兒腾出強起蒐舊作古文曩當因唐人孫熊故自燒大半餘亡美譚可念也當今定衡文者舍與霸少遊則其誰少問 天下乎雖然天下察聲别味者亦少但得一二不妄 頭之知已讀吾文終卷不即足矣曹子植稱丁散禮真 行伍衛指半疑之公大好諛人邪欺故人邪

火心の東公島

明文海

風盡為登數十丈雖拽之不下矣妄想亦傳人口突得一知已如祭中郎袁石公者 人為重輕者謔浪笑傲流傳人口萬有二三十年後 耳 酒 汰落使知去 留 居 遭一名文威必傳者吹毛求疵貶駁 兩兄試 桮 而賤目者與不是古而非今者與不以名位 何必供人間的知我深者 投暴除客定好惡尚離道法 亦 欲及神精未消亡時親見成, 郎袁石公者幸而 與聰 明 好 廑 曾及之即一 學 凡俗 右 客 竟 與不 者應 書 顯大 貌 貴 尚 動

序 其書彼為衡散我為紫益姓名不泯於後世私心亦 強 馬嗟乎刻無用之空文真浮烟 LL, 一寸紙潦草裝潢會見綾絹束紅簽全帖分送者進太牢爰居萬翔而不食況以草具勸人乎雖然 以時輯詩古文不宜急然不孝兄弟二人衡尤被先 亦 路之且亡論渠軍三百年贈諡祭菲大老集重一寸紙潦草裝潢會見綾絹束紅簽全帖分送 炷 势 **横板精好套堅栗者或突出其前反顏而** 有 必至鹿死知誰手哉皆廬塊机戰氣 於身後達者之所笑也 趙嫂 方深 如 癡 レス 在 而 甘

火·JOint Aidin /

明文海

書矣若不幸如柳宗元杜牧輩可懼矣獻養炎之小文雪 中間坎塘萬變雨露霜雪都未可知亦漸衰無力辦者 毒如杜甫不過二三十年弄聲韻稍增至李自六十四 業而已悲乎悲乎衡至不孝徒以筆墨稍靈父子相樂 忍墜文章與秋草同腐寒姿共散哉行年四十一設使 無侯骨然四川足而無愠色責言也憐之勞之勉以大 勉晚節恐其貫穿淫湛竟不舉時文一問雖知衡數奇 君為受提手置膝莊龍化初以一第見期中以立言見

哉斯言雖在真衡伏極遠志也此事在天顧當疾甚漬 反飲 文字使識者以變後之少陵海外之東坡相況豈不偉 命不敢違遂处此禁嗣後詩文復動胸中懷藉庇病愈 决 中報不服遂念但區區以眼前詩文為念耳家有做 沢 走健 點之憤恥此其時矣去年作六戒後因一事奉先君 乳自養優游優飲晚年有進別著一種精微簡易 調 飯還如聚時猶欲 践履前言專温信書 於高閣皮禿筆而罕御如張丞相營老百餘歲 却新書

LIJO IDE LIDE

明文海

而完觀之旦夕報我幸甚不宣 帝享之千金同室相語不覺傾盡至此願無笑其 联 狂

致朱憲副墓誌小東去坠

例 秋初獲侍雖不欲久恩然別歸後意未當不懸懸儿 也前月得賢尚編修書以朱憲副墓銘見屬自 惟 杖 鄱

二首多至数千言今雖刪繁就簡然有筆無削終是 随豈宜惜代宗工手筆顧又不當解報已具草但來 狀

稅惟塵 北是惟謹録奉呈僕得以開涉筆點定 即煩侍

史別寫待其拜領中有数端 求正敖 闸 别紙以便賜覧

去取渐寒伏惟倍萬珍攝不宣

一唐宋大家有合葬誌而無合葬 題以婦當從大 42

題 ग 仍之未知亦宜俗否 畧也獨近代不然然歸太僕亦只從古立 題故

عال

一古人尊行面稱後華為賢最為雅當今則 稱公

副 跷 文古之誌墓稱公稱君 十年以長然實門下士之官止四品只合稱 42 頗 有 辨非可一概 朱至

惠

於

明文海

法至於孫鲁未有書者今謂此可從俗孫列其名曾 具若而人 子婦於舅姑志中宜客唐宋盡然近代歸亦謹守此 君今亦做古於題稱府君而文止稱君未審妥否 一古人誌墓将多書而子婦絕不書重女之所歸也

求文者之意但於志其配處器為點級而已又狀 夫也竊當見老蘇谷楊推官書謂斷不宜及今 恐失 一朱二狀中多詳中年受侮之事非其族姻即 縣大 為

行文似亦當有詳思未知合否 部為藩泉時事不若為今時精神故但 際 括 数語 且

與任王谷論文書很方以

文 明 主背 古人之旨 少 年 漢 鸿 以後之文主氣泰以前之文若六經 於聲伐未當刻意讀 紩 其大器亦 頉 聞之矣然大約泰以前 書以此文章淺薄不 非可以 能 之

論也其他如老韓諸子左傅戰國策國語皆飲氣 者也漢以後之文若史若漢若八家最擅其勝旨 運 於

骨

火心の重心的

明文海

規星立意不亂亦自可免漂 將為或進或止不按部伍譬如用兵者調遣旗職聲援 骨於氣者也飲氣於骨者如泰華三拳直與天接層嵐 獨差我於中流也六朝選體之文最不可恃士雖 危避非仙靈變化未易攀炒尋步計里必蹶其趾 即颶風忽起波濤萬狀東泊 縱舟長江大海問其中烟嶼星島往往 明文如李夢陽者亦所謂蹶其趾者也運骨於氣 旧西注未知所底苟能操枕與星島往往可自成一都會以且此者也運骨於氣者如 獨之失此韓歐諸子所以 3 姑 而 舉

明文海

引天道報花湯周處稍涉剛緣行文之古全在裁制無人僕用中所僅見殚思著述必當成名然亦少有說覺怪哉項見足下所為杜周張湯諸論奇確圓暢若有餘怪我項見足下所為杜周張湯諸論奇確圓暢若有餘於推鋒陷敵必更有牙隊健兒即枚而前若徒恃此鮮 於推鋒 力 有 但、 細大皆可驅遣當開漫纖碎處反宜 須 知此中尚有小小行陣追相照應未必全無 敢必更有牙隊健兒 中 枚 而前若徒情 動色而陳 此 益 至

大三日東公子

明文海

出

縱筆 幣 其縱横必一渴無復餘地矣譬如渴如飲水霜隼搏空 逼 者不過數語發揮便須控馭歸於含蓄若當快意時 索 僕十五歲時學為文金沙將黃門鳴玉方為孝蔗 名 然一見瞬息減沒神力變態轉更天搞足下以 **妮使讀者見其關係尋繹不倦至大議論人人能** 每見必 畫 セル Ð 且 酌 博稱譽塞武 讓問 稱 和 住僕寫自喜又得同 数首以此 得不廢 有合作亦不過春花 "學吳君 然皆從嬉 伯 追之餘 商日 為何 有 聴、

僕佩其言不敢忘足下當行文快意時每一回思之必法二君當言此係何等事君不依淡經營便輕率命筆 漫柔脆飄揚轉目更蕭索可憐近得買君開宗徐君 肅共相 磋磨乃覺文章有分毫進益 贾精于論 徐老于 作

答張伯楊山人黃母明文海卷一百六十

觓

賞此言之不移也

772

大己日真 -TO 17

明文海

譽也近世學士之相 武告者始自李何彼其初部藝相 付之一四首建安七子濟濟同朝互相廢唱問有高 **軋之您深既世途荆棘人情題悲以為惧唉此事直** 無敵之句識者至今頌馬謂杜子美之善讓名夫堂出宗尚張燕公獨推沈第一宋不哆口爭也而白也一者而不框如是以引之才 壇 來教品部 許者而不相好忌沈宋李杜各並與一時振藻齊聲 無 風 雅上下古今最為詳核且譚及詞人 可可 自

奉持城之於是据管爭名互相彈射繁言界贖不啻懸切磋鄉交相中兴正 未當敢以輕心掉之懼其剽而不留也未當敢以於氣之熾壓祁山之壘斯已難矣柳子厚有言吾每為文章 作之惟其個蹇而騎也儿才士論文而不掉輕心作 氣者吾見尤罕矣何省以言之易也究其病在自坐 尺樓而欲卧人床下則立論不得不高遂至排榜古 書國門要其指節祇逞銳筆端紛紛舌戰而欲拔趙壁 磋鄉交相惟治建乎才名口起账目箭舌之子遂飲

言所以而觸目軟覺其似者縱橫錯綜變幻百出兼於書者不專摹一帖善歌者不專鳴一音李獻吉五言古麗各極所造軒輕實難世之詩人或優陶而为謝顧善追 尊陶謝恨不令渠述作與同遊也陶主沖澹謝主健 火之日東公島 堪以詩鳴耳所論文不必深辨杜子美一代宗工猶文之法亡於解詩弱於陷而古詩法亡於谢夫何氏避精凌縣敢為大言而不顧何仲然貽書李獻吉云 吉 麗 進 明文海 直 款

即杜子美之製作擬古則脫胎欲仙獨創則飛费關脂弗察遂指為要抄之調隨聲傅和真所謂吠雪疑水矣吉之古風大而化矣朔陷謝之詩非可武皆也旁觀者然易子之談所自來然其借陷湖以排獻吉則非也獻 冰功深水易煩其間與惟律詩學杜處痕跡太露此仲駕風鞭霆之才力子美而後催見一人非流覺博治涵曹劉沈陸各得專請其七言歌行則挾山站海之 為指 天巧人力無庸贅費及閱其五七言 律詩於大歷十

とこの見となる

明文海

為 自 热 寓 向元白者不少暴許渾者亦我了 為我為風附枝為等成群成 元白 猶 則體裁 力淘 持論 聲調 则 汰 則 明刻如放私 贵高論人宜恕欽長舍短片善 猶 哨 風附枝為等成聲成色各色真機有不誤調自爾不拘一轍或遠相符郭或先得同體無所不敗許準體時亦有之盖著作既 無所 私心誠 瑕 瑜鸡直直不非默虐 八九公部具在上八九公曾親李子 諸指 秋度 肆之外 原具在大學 顧 。鄅 其 前 19]

論許書 足下足下吳人也吳人之詩大率騎沿約靡之思 £ 裤 坐

火心のほんな

明文海

當時所嘖嘖者取覽其文悉皆死聲木色庸近甲下不 茂盖明朝以來作者絕響聲律之學幾乎掃地其或為奇也然僕以為李君之詩功崇而業淺何謂功崇而業 之作皆嗟擊節命為絕唱此則鄙人所未喻也中與宗人及常代聞奇發藻之士舉其當意而獨於關西李氏 匠風 稱李君當其文采施流群係豐勢山龍藻火之文 黄鐘王罄之音韻官商朱紫盈耳姓目誠非一代之 慷激烈之音少足下毅然欲 盡洗其陋於鄉國

盛府非律也一時海岱英靈之士翕然趙之而風雅身濟百年之弱指而號於衆曰古不漢魏非古也律 和平不及蓉做刻深陷餘未暇凡有識者不言可知 於弘治正他之間强起關魔或賭虎視力挽上朝之 , 疎體正而 亦遂復振今讀其詩吾獨皆 很弱雕項無足采觀又并其氣而亡之矣李君 世獨其氣質樸厚未可泯沒建乎英皇之朝 律属 力 有餘而巧不足也何則 其調高而意直 才大 枉 生 们 不

火之口事を与 樂則叔孫通爾矣僕以為李君之討撥亂反正之力多章前的好政其功非不快也然問其詩書則陸生嗣矣禮 土厚水深其民莊重質直其詩發揚蹈厲吾吳土風清 白 粉 而常淺也武宗之時文士輩出李君亦幟於周西徐子 清聲古色則李不逮你盖李君之才產於北郡其 飾太平之事少所謂可與創造難與守成故曰功 眉於東海李賞弘完徐學精深長才絕力則徐不 戰國贏泰之後繼以炎劉万其持實鍔斬白蛇除繁 明文海 速

明文海

率也今之作者即不能為三百篇然古詩必準於建安 黄初律詩必期於開元天賢詩云尚有典刑此之謂也 熊掌之珍而甘嗜魚之癖不己謬乎雖然匠不為拙工虎類狗識者病馬足下贱家邱之易而效邯鄲之步舍 嘉民生部後故其詩亦沖和監籍政白不能一律齊也 子何哉時異而勢不同耳故曰分路楊鐵城門一軌畫 而廢絕墨界不為批射而變穀率三百篇者詩之絕墨穀 僕謂武皇草昧之顷難少李君今日全盛之時尚多徐

Start Long Color

明文海

若夫寄與含思比物雕類會美善於一座融情義於 人惟足下努力而己 得則化裁之妙運於一心易不云乎神而明之存乎其 復陳立父同年論詩書朱長在

三過津津自喜吾道有望矣僕曾寄書馬長平與货玄 世道相喪風雅殆絕十年求友一旦見之足下讀來書

幸與足下往役同志臭勵何所不盡足下該詩謂無踰之論文章干餘言甚詳地阻遠不時得答未知所合今

魏為骨潤以六朝為色故其至者常命意象外乃能不起而且 為骨潤以六朝為色故其至者常命意象外乃能不記曰凡音生於人心者也聲成文謂之音子美所以獨 沿代更體至唐而止獨其發情止理義必不可更故樂 子美而歷數今人之病揚推大當僕當以詩自商周來 建瓴耳今時縱有一二似語亦是色象之肖不如虎頭自古始如把江之流浴其源則竭决岷山之泉萬里如 理唐諸公已不解何論今哉故僕以為善學杜當

施子美好選未免暴紅之界而發州後更多強級別為 奈何文士作脂澤效人徒恃氣自壯哉弟甚恥之請遂夫都女冶飾不如却沈武夫怒臂不如講劍術習權家為千古爭雄僕亦惜左提右學共暢元音亦世道大幸 勇人您似未解紀律者子美元有二種詩住界自不 停神都可目左道不及論及下雅識清才當自立門户 百年靡靡滔滔安得不野功二大夫然獻吉己涉廳蠢 與足下肆談今士足下部詩自何李中與大自唐杜數 明文海

未融能無城苦之景乎故子美云作者寸心知飲見工匠作器凡非國手自多城苦即吾輩吟時方 志快語矣既雕既琢復歸於樸用志不分乃凝於神 其自言亦云衰老才力薄云詩盡人問意已非 年限之五子盖幾過燕而南車者也濟南好聲其入沒 力於界者要知寸心未了己不免故魯直之病大要 但乃其衰晚弱途潦倒自放之態無復制 尚遜何前驅情其力詩尚有步趙之動盖亦 例神巧故 自己 吉反 注思 今

長云難為俗人道也

旗增之郵郵插爾尚何他云文運多艱暫時復處深誤資前數公見此且作門墙之麾何論子美之堂乎二公 時後足下不見弱喪子之求還方很很無如遇大男子 之迷哉谁任其各谁又當覺之知己拆肝不覺在言子 忘反曾不悟於迷之不如依依時也今文士何多弱喪 **門之他邦族以美祖衣以繡襲假為天親之極敗樂馬** 其出浮病於格那那希博其意支其色雜病於理令天

能發勇志何不可成古人僕皇皇求友多年矣始遇权 玄好自設指去冬至今曾無一該患吾目僕雖有攻目 大業終不就如叔玄真吾所歷見高才獨恨畫地超耳 等出千秋之事可振讀至足下盟群益令人心恢氣此 方今四海交道誰堪以此古義進者惟是其識器不廣 野錢塘道中得足下復書三數 而起雅絕久矣幸有公 玄叔玄無言且不敢不言又敢言言而不言應乎但叔

質是傷雅之命也且今人亦實不知調與才調者音響 格所至應如此耳既至則無取於多多而逐外文掩其偶矣故大要名人反有拙韻而愈研者愈下此自其情 安所定其短長以效知己然大約換之詩有格調人有 好 百 百稿縣漢魏晉與唐初盛諸君子按以律後則皆土 情後來往往棄格工調離情逞才是說美人之色而 圍之木為大厦棟如禄槛皆等則不成屋足下試取 盡龍者也夫部美人者憐目使一身皆目則不成人 明文海

子詩品自高第時時機無色子因索公衛詩題向公 安云粉澤俯折以為麗哉此語難為俗眼道故僕吟十 於律法不甚尚又時有時人口吻政欲與相見一論 傅 曰足下病我誠是然我欲獻此病於足下此即前說 年餘亦不欲為俗眼喜昨陳公衡共予譚問門公例 具有神韻才者與發出於情理美人容 章公事政欲相成又遇同好安敢不盡書中見足下 大語亦以此意相感僕昨見陸大答詩似涉負氣 華綽約自然 道

中尚付人窟正諸葛之相廣集衆思僕何等人作夜郎 所呈諸稿盡賜閱定所不可顯指所以標於上子長之自路念風昔盡之語令人毛豎矣便欲足下停工取僕 自雄又怪其連得名自雄得雌速名無名兩者僕安敢 夹今不知陸大所及唇我者亦復何等病足下所云龍 難冰泗之間断断如也語曰山有木工則度之今使足面目欺天下無豪乎願足下無讓夫佛法不二尤多証 不開說語云善視者不自見其睫僕皆怪世文人多犯 明文海

下為僕度而僕又以足下度為度印其所是辯其所疑 不當一大楊推乎足下無該

明文海卷一百六十一

借酒造之終不能去對人談之又無解者試舉似兄世人情之順逆如風過樹了不相關近有一事煩覺提情 秋水正清秋月正明杜門誦古對景悠然世態之炎凉一答沈定庵書末黃

火心口用人的

明文海

好摩聲調站作律詩號為近體至開元天寶最為雅正 失漢魏之古始為得法亦不拘拘於唐也唐沈宋諸公一字便非本色何唐之足法乎七言古詩腔肱於相梁 體如五言詩始於漢盛於魏至晉宋以下即衰矣雜唐 之不過三百餘首而杜甫幾居其半中間住句固多而 之談詩者年以威唐為準弟細考之殊覺不然詩各有 然皆五言律也七言律則初唐作者無幾盛唐漸聚合

前日不能踐約即欲出城即齊頭求一醉而艾復先胎今日乎近取我朝前革諸公之詩閱之儘有勝於唐者早格調雖高而性靈未屬皆不可為典要意者有待於事的亦不少中唐晚唐以至宋元音響雖具而格調或 之前此 今里 额 出索醉乎惟門下教之 以酒散然則弟將遂止而不出乎抑將受酒先當而 句亦不少中唐晚唐以至宋元音響雖具而 答林稿艺 何白 胎 否者

火シロラムか

明文海

之所分短不引之使長長不促之使短若免腹的脛各性論詩以謂古令人不相及若秦越然弟竊謂古令人往群病之學且并取東於仁兄不知自達尊覧否令人往春前歲病甚劇伏桃作書與伯度累千餘言妄如評為 恍然如親喜汽可知所附陳君又一竟成石城故事矣 騎持一坐至是然空谷之音 也發讀三過故人類眉

學首間為音皆齊然無聲矣今之論詩者心曰何者效言百篇未等一日不在人間若云刑後無詩則稱鳴勘問為漢魏之三百篇可也其降自唐朱皆可類推然 乃漢魏六朝初盛之面目非我本來胸臆也昔人當以漢魏何者效六朝何者效初盛唐字字句句而摹之此 既溫勢難拘格格與時還欲其不變不可得也其至焉何必有問夫漢魏之不能為三百篇非不能也蓋情源 全其天不以機議牵合损吾性靈直抒胸 臆 我去古

Lido of his of

明文

極則則便益不獨立一一一也也則則便益不獨立一一也也則則便益不獨立一世則則是此時則則此其犯與此 聯起尺寸此語信不可誣然舉令人之集已傳者試之初也無佛與前之似中即也又曰古人法度格調不之初也無佛與前此致千里也若曰必欲斤斤以摩擬為里也非驅黃能致千里也若曰必欲斤斤以摩擬為里也非驅黃能致千里也若曰必欲斤斤以摩擬為家設諭禪家自南岳臨濟洞山諸宗以下燈燈相傳家設諭禪家自南岳臨濟洞山諸宗以下燈燈相傳 家設諭 格旗海鄉相

序弟不媚於文使者魁足待發勉為刻燭了此大什刻境明月光海岳臨智水千文無一筆類智水是深得如曾男子米海岳臨智水千文無一筆類智水是深得好水解悟者的問精髓解悟者心學也形貌位置者時其不變者心也其變者時也若以衣冠禮親異於昔遂其不變者心也其變者時也若以衣冠禮親異於昔遂其不變者心也其變者時也若以衣冠禮親異於昔遂其不變者心也其變者時也若以衣冠禮親異於昔遂其不變者心也其變者時也若以衣冠禮親異於昔遂

火之口車在馬

明文

成幸即寄示

何白

度以求析表焉僕竊謂國朝再嗣區夏神氣夏厚國初完結大什萬目不能竟讀别光惟注射辱人目時耶咄如伯度賞音析義千載為難子建有云後世誰復相知然的大作萬目不能竟讀别光惟注射辱人目時耶咄衛和大作萬目不能竟讀別光惟注射辱人目時耶咄與王伯度何自

799

然不可坊矣盖弇州主大直欲體具百家苞葉今古豈機所字骨力雖較矯勁宪其深詣未必遠勝高楊諸子也嘉隆之際作者之人嗣後宗派既雜旁流潰出遂獨一也嘉隆之際作者之人嗣爰其深詣未必遠勝高楊諸子也嘉隆之際作者之人嗣後宗派既雜等祖對道為之一也嘉隆之際作者之人嗣後宗派既雜等祖對道為之一也嘉隆之際作者之人嗣後宗派時期即即進戰其源流若家言大都無不矩幾全唐獨運胸臆即近體不無中晚 織弱之調尚沿元季餘風稍欠錚錚耳然遡其源流之家言大都無不矩變全唐獨運胸應即近體不無中昭若高季迪楊並載劉的温徐幼文諸子咸斐然自成一 大心の神人ない

明文海

深者擬之則難窮審其速肖如此則濟南不無遗憾故無不速肖若盖之效放夫技之淺者做之則易入境之與口自乏為水流古之味一時尋聲附響者靡然從風 清空意少變化如五音亮節必無淵閎悠長之韵五味 南以高華原原取勝非不金並玉樹月寓霜鐘第語 其風雅相宣情境互暢較之唐人有問矣似非過論濟 萬里湖奔自巡哉或云太貴富瞻詞多填實求 過

於是詞家徒知歌導標剝華又湯不知宗旨所在乃各

宿不過詞家一剪絲球葉手耳雖瑪續滿眼殊少氣的一不敢熟讀李杜高岑韓柳元白諸家以躬其變完其歸 言情境無盡吾詩亦無盡當其目之所觸件洩馬通無生動之趣或持一說者以謂思為心聲直持吾之所欲 非上藥外無乏境內無乏思此論未嘗不合作者之言 漢魏近體必字字臨摹初唐路非不正功非不力所就立壇站務標一機或持一說者以為古選必斤斤步 不完然唐音也第恨我之性情煩為擬議所拘又且

火シロアとなっ

明文海

但取材太雜則有機冗之幾矢口成篇後傷率易之病 但取材太雜則有機冗之幾矢口成篇後傷率易之病

李宗派亦不可續矣殊不知此道元到至穩恨 虚成, カ

是與因為不即不離斯為恰好陳固不可太新亦不可與固不可太前亦不可沒固不可太深亦不可所謂道寓諸庸 門太重亦不可強固不可太清亦不可所謂道寓諸庸 明雲與明風濤蕩清千變萬化不可勝原何其奇特而 順國不可太者亦不可違固不可太滑亦不可所謂道寓諸庸 建樂因為不即不離斯為恰好陳固不可太新亦不可輕固不 樂因馬不即不離斯為恰好 湖成喧風鼓之而将生石觸 之 而海激

不已終滞解破名相病已服藥藥病為病鈍夫不解石 信以嘻笑設寫作佛事此為上機者說難為下劣者言 僧以嘻笑設寫作佛事此為上機者說難為下劣者言 但以嘻笑設寫作佛事此為上機者說難為下劣者言 也當識其矯枉救過之論無滞於筌蹄可耳夫古德說 也當識其矯枉救過之論無滞於筌蹄可耳夫古德說 之前於張不以已之所長極流氾濫心也範古短度 好所以也之所是極流氾濫心也範古短度

則

文海卷一百六十二

今他人知行且箱我於市矣便中有以復我破我疑城也是下可以開此或并示黃門公及伯無元玉汝苞母力騷駁可造古人畛域漫并狂誕之見請證足下此言力駁駁可造古人畛域漫好狂誕之見請證足下此言對談者幾希僕風有志此道今老病交侵終於無成不 公教外之言何以異此倘不意領心會其不流於

再報茶敬夫姓

悝

餘耳此何以服人而一班該短就易之人得伸其議回人之精神且前無古人矣而近時聰明者類之曰何古取古人極膚極俠極套者利其便於手口遂以為得古言仙佛然其理亦自深常情嘉隆問名人自謂學古徒 二此 再常交遊也詩歸一書自是文人舉止何敢遂冬春間一月之中千里之外得書及詩者三親遣使者

大三日戸 ₹ **1** 

不得已也自譚生外又無一慧力人如公者捧喝印面目無當自覺多事不能置此身廬山之外然實有 之極膚極狭極套者也是以不換都拙拈出古人精 **熒惑耳食之人何者彼所謂古人千變萬化則又皆向** 詩歸使其耳目志氣歸於此耳其一片老婆心時 諭所謂去取有可商處何不服時標出來便寄示若 用非也千變萬化不能出古人之外此語似是最 語欲以此手口作聲替人燈燭與杖實於古人本來 明文海

回

自

所

書當事為引譚生而云當事者自應知之此古心古道然也正之所指示譚生及弟所作佳惡裁鑑精當至致然想之習夫好異者固不足以服人也古詩中去取亦外實有一段極核極平之論足以服其心處絕無好異 明官唱和李之清平調杜之秋與八首等作多置孫閣長安古意帝京篇代悲白頭翁初盛應制之言律 詩歸中所取者不必論至直點楊烱一字不録而 約初盛應制之言律大 脈

火心日東公島

明文海

當誤人不已才不及中郎而求與之同調徒自取狼狽江令賢者其詩定是惡道不堪再讀從此傳變逐臭方 詩書扇奉寄三詩似各有一段光景也二月初入京聲能答而所寄譚生扇頭梅詩又進於此與譚生各和一 而已國朝詩無真初盛者而有真中晚真中晚實勝假 跡 與王棒恭兄弟 弟與譚生所中心藏之者也前寄早梅詩佳甚偶去 媑 捏|

之獨響即後之同聲此中機族家移暗度賢者不免明之流弊騎稱有為枉之流弊前之共趋即今之偏廢今果日慧力人於此尤當緊着眼大九詩文因襲有因襲者子也眼見今日牛鬼蛇神打油釘鉸遍滿世界何待 諸君子何異恐學袁江二公其弊反有甚於學濟南諸晚假宋元假陳公甫莊孔賜耳學袁江二公與學濟南 者不知袁儀部所以極喜進之者緣其時歷武往哲遍 盛然不可多得若今日要學江令一派詩便自假 火三日東 公野

明文海

為輪蹄之所不止跫然之音且不止真有人跡矣此聲不必真有人跡聞跫然之音而喜今日空谷中已 時 被一時不可作矮子觀場 時流四顧 答自長修書曾黑拱 無朋尋伴不得忽得一江進之如空谷 聞

某於制義一道當吾世巴為窮賤笑柄而私心亦

惡之獨於詩則每以發其無聊酸楚之情緒亦不得 而為之差有與會於制義耳然使吾代以詩取士如 巷 已原 唐

無色而差近於理者也人可以色取而不可以理勝况以為人寧可無許名不可辱詩之理色某於制義所謂 殿白首而不得一當也若詩則理與色俱無之信口 世所崇尚遠之為程朱近之為錢王之理宜其自取弟之所謂理者又為一時適與偶然而然之理而非 人之制科則弟之詩又未 必不如其制義為貪賤之資 戰六北之政伍老兵又因其制義而許可其有韻之文 等耳吾長修於舉子業宜其少可多嗔者而猶首肯於六 窮

明文海

聲 懒然而 噗啞然而笑 汝然而 淚未省此數者笑者淚

但不成詩而亦不成理矣今之人辱詩之理色而理色 也若以理而笑而熟而淚則其勉強假借又甚於優不 者為色乎為理乎以色而笑數而悲淚則優人之排

亦可辱詩來詩所云以康耻設送詩道者無理亦無色

耻百官有司不知廉耻居鄉而士神不知廉耻甚而無 者也夫今天下安得有康耻二字在朝而將相不知康

取者笑乎有廉耻者不使之一日得以容於朝廷鄉

制義與論詩者非其能為人奴則以為不祥之惟物而 言今之為尚義為詩者求為人奴而恐其不能而其 生為人臣則不能此是吾長修風動一世家廉解耻之 速於窮販之道也持此道以紀詩年得無產耻與年俱長 而窮賤亦與年俱深乎過嚴難詩如風雲跼促龍虎真 而又下問及於不合時宜之人吾恐為長修者非所以 世間眼故世神針拈此世上所極視為不合時宜之物 里之間不特詩文之道為然也而兄以詩文一事為哭 2.10 me 21 sus

明文海

可了詩序容矣瘡稍平為之題目難題目又佳佳故難僕於人而已哉火瘡甚痛因來教婚着癢處喃喃遂不無士紳無詩無文坐此無廉耻二字之故也豈但為臣 之恐其不速大約舉天下皆奴氣所以無將相無官吏

與高自山除方

两載渴憶中得此淡夕清談快當何似顧空山宴子種 種皆成荒聚則少陵所云當恕阮家貧之句早為弟饒

鼻縱口横耳凹極山之狀則雖酸英與宋朝等反是 咬號稱名手能於此中各極一 請不能取其格而變之 也譬如人之五官姣好守偉姿態百出至於月上目下 律兆於陳隋成於貞觀之間王縣諸子至沈宋則嚴矣 其初尚有微細出入後遂截然不可亂矣雖以摩詰 於體格者此詩道最要不可以不辨也盖古詩之變為 数歲深山一番靜力不能到此但就中有一二小失 古矣大詩别後細讀逃思玄致窗然塵塩烟火之外 火心の風心的

明文海

沿用之亦句中之虚實正側不甚執泥耳其八句尾韻 白髮今如此人生能幾時之類惟在三四聯中今時猶 拘駢對者如宋之問情人去何處洪水日悠悠劉希夷 作生造云爾此體之言有之五言未有也五言律有不 襟青絲二首亦有八句全用 的者亦千百中之一二故 此五官中而無事於變也雖少陵律中亦有韻不盡粘 的體者王摩詰酌酒與君君自寬本嘉州婚歌急管 之非人而美與惡無問矣其所謂效好奇偉者原在 詩中聲調反同近體者盖近體出於古詩而當古詩時 一天一平未有能易也今大作中有於五言律之第七 子昂劉春虚其近體中有時氣韻如古詩者而必無 所無不可創起者也古體中條句魏人間有之至晉部 哉其言也然當過閱康樂詩中所謂你句入古則可入 康樂陸士衛而甚後世有調古詩之亡始自康樂者旨 律則不可如是雖語語俳亦何傷於古乎唐人詩如陳 句忽作平韻者以為古非古以為律又非律矣此前之

大心の再名的

明文海

止合萬般而指臂之稍軼即失律之師而不可語勝 鉄 最 近 半近體也調非古不可然遂謂之古可乎此得失之分 句純用律句又有起末皆律句中用古體者是半古 未曾有近體時代固然吾軍學古詩遠者蘇李十九首 中偶句間有借 鉤少稱又如大將出師鼓 職方刀兩两均敢步武齊 宜剖晰者也又詩謂之律其義取於法律擬議之嚴 者陷部六代曼靡亦奚取乎今大作中有古體起四 對若然陌皇州分對若桃李樹鳳 凰

無味細 題故不盡工者亦工也此又細 微之失所當加意者也觀古名人詩未必八句皆工而 斷無一句不稳者惟其 句之駁足以累一篇又安可忽其小而不為簡汰哉思苟且充塞之病雖曰小庇然一字之謬足以累一句一 對子規波恬對塵聽及山對野渡前身對竹引以及 比偶之中一實一虚迎然異 巧對若龍鍾節玳瑁替之類亦通融仿佛之間 鱸肥山人約澗下芹如此等類又皆今人汎 监 者今大作中有以行徑 耳 飛

亦益以稱甚有甲冗监惡總不成詩而高自標榜以 空 火之口車 公等 事而不流於旗該理而不堕於迂模古而不傷於痕 此也今天下作詩之人甚多而知詩者益少詩之蹊 亦不可謂之自然境莫妙於目前而凡但之言又不可 名為真全韻而不蘇樸而不 簏淡而不枯工而不能使 為先而聲响亦不可遂廢詞莫陋於仍發而徑率之句 而不病於整情文兼至格調婆踏雖有作者不能 抵詩之道以氣格為上而結構亦不可遂輕以性 明文海 多 欺

也是以不避罪責敬傾膈而進馬伏惟諒察 已裒然稱詩人者如是即有小失弟不言能復言之是 世者舉世情情亦無從正之也獨吾兄詩沉淡玄稅絕 項自山一日之下問小而項自山十年之苦心静力大 點互相治姓云爾能以劇 切進者絕少矣而吾自山又 無塵濁沾染之累誠刻其小疵就其料美即以追古人 何有且今朋友道丧人矣詩文傳閱取笑批評爛加 图

火こ口車公島

其

明文海卷一百六十七

與趙大洲書王宗永

吏來拜翰教所示鄉愿亂德 與正已率 "執事亟欲人為子物使人行有枝

巴心幸甚幸甚道丧干載人以其意為學夫其意真矣善善善善善善善善善善善善善善善

葉皆切俗學之與又過以期待不肯雖

雖少異然千蹊萬徑要在這國彼於聖人之道未

所害特具意出於那而其说近於正卒剽獨而緣

825

以示我目見其利而從之也則如水之就下矣嗚呼是故人不幸使其得志居其位而敬於衆則後生小子方自以為不可及而相率少趨之皈依之其始一人其後且以為不可及而相率少趨之皈依之其始一人其後」相乃至賊德兹非所謂鄉愿者即非執事所謂紛紛 合以 設何其之 化時已者即習られる五人 得不紛紛也夫中行 則 其初本以 热人 其 狂 末乃至换己其 狷 鄉恩其 始非 始 求以獨 不 同 而氣 調粉 世

火之口車公野

於官者 在我 鄉 勝 不知所以為斷而旁人視之以為信然此其得利以一百者雖非法而其本心未當,其前之直比於中行入官者雖非法而其本心未當,其詞之直比於中行入官則其事之由甚於狂捐而其詞之直比於中行入不,與其所奪未能無也故僕常譬之猶訟者也中行則直 市人方 也狂 愿 相以為慶而後有訟而不得於官者將訪以為斷而旁人視之以為信然此其得利性硬執之口煩赫之勢足以助而張之號

恩而不超即然緣道丧之後學不求為入聖而求為才能得係你於孔子而其陰意之所圖乃如市馬則誰為被其便身之圖雖少有得而不齒於張則猶或蓋之彼就謀之矣嗚呼是安得不紛紛也夫其自外於否道者 得 好管窟而居之則日緣飾而不足時竊取而有餘而其 则 能 雄 以オ 而教之平若 然而聽然此猶其可進者也益以有求之心在 能 為聖則已種下種子病 初未寄有志有求而直於世路上扶 根 將發故有以此 可 為 之

子、

洏

况

之射大 頗 非 刼 有 敢得 膏也而谁能禦之顏其承絕於機寒也又得數人從而和 執 號 超何敢治 風在 强 稱 風在我 扒 何以 和 但'述' 泉曰吾學不入聖 事此行 復自 八林之中其 倡之非 有道而 諉 得 哉 執 事其将 一顧以為自 大枝葉不 其承絕 推明 執 事非人以 不達天徳 所學以淑 之 緒之 誰 披 日執事來此不發一五班放之僕之志自暫時 栭 則 貴 靡 很 其 是為於禽獸也是 小尚, 後 體 進 者则 進亦君子 一於善心若 司音染之深 有恙見示 何如 種 推 面 時 哉! 譬 火

沐

行部人亦得親承道論斯文之幸不肯之幸其亦何極上遭會兹遣人迎執事南行作山洞之游倘可勉强一全不遠然機湯之懷不能朝夕恐執事遂不日背馳虚 恩吾君吾相之責行且與執事樂都之臨枯萬種懸三後手教報又縷縷盈紙餘折面請指示反經使無 伏乞照原不 懸懸 極 虚

亦物之論指破数百歲附會之誤先生於道真為有功也來教剖論朱氏學術深極幾微宗統之喻與夫莊生重有道冠式百曹稍稱善類瞻仰然亦當自此時拜師也來教剖論朱氏學術深極幾微宗統之喻與夫莊生也來教剖論朱氏學術深極幾微宗統之歌與夫莊生也來教剖論朱氏學術深極幾微宗統之歌與夫莊生 久涵胸中無之書末有弱之使言不緣此請益恐遂差雖使考事先生復作當必引伏顧中一二正欲請正者 秋抄拜翰教知旆在梓里台候萬福色養安康殊深 明文海

多而意之将梅 略加標識取其有合於一貫之古以自佩服而通來學 生當我朝尊之如此其至而其於道猶有未妥往時 為調停辨說之書終 華道一定論語書雖 po 自安也朱氏書向自鴉行自近年以來始覺其言之太 終會移官東行忽忽又此西便遂久不服 指點於其間顧於心長有不協則活然而嘆以為先 少昌其禁未常敢不正席何之而况 不 取先生晚年反悔之詞而要之皆 能盡其所藏是以賴害於 報 联遂 其 敢 先

來!所! 之富乃為極則而不當問其路之由舟而由車也武氏不可使一營之追京者要在同至得見宗廟之美有官年見日均之是日而大小自不同爾學你各有所宗要 吉 之外楊墨韓程之於佛老待之極嚴誠傷於急度孔子 西 之亦 有 見日 謂 所 牅 神益而其通偶合則屋隙窥觀與立於泰華當不得明眼者也假使先生為之當必於繼往開恐以是獲罪於世而先生一見一言道破此真 均之是日而大 以示 诸生然於 序 述之中 磁示 大 朅 祈 不 承 訟

火シロ南人

明文海

無真切為已之志其亂於吾前者自是自家有受病之名 為狗又何必其解之多而辨之峻而於吾儒之所謂有准合處而至於其緇祝稿寂絕去其偷類者亦決不再進而不通如佛氏之學其於心性精微固與吾儒自一直:> 容茍 無 有 其,吾 而原非二氏之為累也今之為仕者固旨問君臣之 谁合處而至於其緇祝稿寂絕去其偷類者亦決途而不通如佛氏之學其於心性精微固與吾傷道者固當取其善以相淑而其畔於吾道者自然 老子同時而未常有一言之及則其義自見其合 别

外曾不如披削烧染投避断臂者之實見真切暴害有假借割说益赘净疣晓晓之群累累之快要以侈鶩於脆輕肥者亦豈孔子之初乎宗非不善傅遠失真是以養無所逃於天地之間是孔子之宗也而急切管進甘 域而不令相往來矣該然該然其當思之三代非通之人以前如王常俱會之日通天下之物齊天下之用孟不如 美稗之賞而亦安用昌言排之即至於來諭謂三 外 脆 義 假

火之口車公島

明文海

國 為 排逃坐起之節又皆完偽而其子弟即其父兄而可以 至於家塾問黨則出而之於鄉社照射不少而養於 掃應對則老而寄於所爵乞言其鏡 而欲其用也盖三代之時禮樂完偽其人之生不入而 帥 都固無所以分其心志與耳目者質高則成而速質 無二教夫安有樣思脏語以簧鼓其問而號為具端 則成而避徳成則用於朝藝成則事於一士無奈才 而其百姓即其大夫而可以為教自少至老自國 鼓歌舞選直之具 洒

一競之般而至於宋而 間 意 疵! 族 秦 激雖使其極多四大安得不緣力 K或寓於大都或得其指授工茶則悉掃而委之地矣士生甘 見為學彼吸此家交相 者乃能有所見聞而 哉自周室既盛成康以後文具尚存而 其極多 於人 如山丘之積 求 極 矣於道 爀 其高玄之士又出 授 則 指目於是始 小而入少, 氯 其 亦不 無 動 間 得 水 非 過如揚湯止沸私 彼 則 其 有 北之 有辨説之煩爭 質 調 遭除或生於大 小 其間各以 出 之純 實意稍失至 別夫安 \* 影婚之 明而 無

右 之 而 1, 不 易 ij 周 扒 服於言則為力於行故九言多者起於學不力才智易曰然而成之學者有報群著力之功則不服於言 種 助 公為相以當今日 徾 其 類 虐 去其說青而後道 也而尚安云取其其與某合乎孔子曰 **祈孔子謂其有可觀** 中曾不自 酸而 巴以 覺此可謂今之惑人乗其高 此 不 而視三代則惟恐其防之 可明天下可 知其何以治之爾係首點識 馬但不可以致透調必能 治 則使孔子為 明者也 黙 過之 桐 識

後之六 ソ 謂 斯文不勝遠禱 為何 圖之百 進 門下 功深 不 經 真之一字針其膏肓真則疾於心切於志某之所 蝦 捕 [6] 如中多狂替有便還也不惜 然言 力到為世著茶言為知言行為為行者正 有别語故論朱陸二氏其必有辨之者如先生 揰 志當益集升座 相 者而况敢在紙上為理身之家白于先生 懸 何 Ð 得叩函 説 法 ノ 夫 新 滞 指示此時已 凉 法 萬萬加爱以 雨 非 其人 抵 當自 任 南 福 乖

大心の重なな

明文海

明文海卷一百六十九

答蘇雲浦書重起來

君於國文王找師而親佐放試身受文祖者與子不忌水為室堯舜不征誅湯武不禪周公不琴于狀孔子不學亦不學雅樂者自榮奉者自奉魚以淵為宅爲以 冀所謂七水我有我永不須學人學人将丧我也挑承兄教督累以學永為言弟以學之一字佛家所謂 不 運

嚣嚣武部樂苑舜之道而載屯自喜之数子者兄以為

色。 總 选干古聖賢· 已矣必不能! 也見但該 填海山海末 随 意必兄言學 胍 固 亦不相 為十 否 桃李之颜野一古聖賢於一 FP 岩 持 肖 以為 未损而力己先竭然必於其子孫而大陸 首為者之心窮張皇者之能不使以廣見 告為不下於一時之內使鳥淵飛而魚木緣之為此未下於一時一時之內使鳥淵飛而魚木緣之, 我一指一阱之內使鳥淵飛而魚木緣之, 我而力己先竭然必於其子孫一時局局然 學脈弟言本色今之所謂出何脈必曰潜之是見之非乎 同 排 何背 馳彰 題 <u>بطر</u> 岩以 為 異则

犯'有 真 啦 不為人醉不因人止譬之欲欲 桑田再愛志有所就 勢有所極也大雄一念萬 死不服 顧食色性

同為職業所當弟亦以學業不同乃見天地之大聽本心毫不回發物各付物天下自治自安兄以聚心 洏 成事待之來世而已兄以眼前商量學問人少故世界安可文子弟海人也然不能自改其本色此生決不能 不 得治安弟以世界不得治安只緑學問人多若自 已兄且将弟且歸矣世界事大不可知兄終當一出 可文子弟海人也然不 理一年一義弟之任也敢不拜教 與耿蓝陽書 張額 行 所

火之口再公野

明文海

有深夜領教語而還也血脉來往即河上三百里如順人深夜領教語而還也血脉來往即河上三百里如順人深夜領教語而還是一個一眼話而經陽王池兩先生轉為首肯遂以其語述之虞山會語似中然而皆門下雅言也王池先生相述之虞山會語似中然而皆門下雅言也王池先生相成之處其是有為於此一字則惟此來往即河上三百里如順

者也偶於院規叔上曾言其果史先生真海內了當 然天則之樂妙不可喻豈如束縛硬設子遂謂夾持性 命哉所以規矩二字不方而才不圓而圓為天性至妙 道然學脈所爭只在毫量耳可見源頭一清不確不即 歌陳仲子之則子莫之废百告子之 握当君子謂之外 來只是住性之人不清源頭不知規矩便如楊墨之禽 規矩若準方畫園又是性地上添一尋引絕尺規何從 頭是道人人當下皆可從心不動只此然證規矩 3

以請質幸教之一思無規矩則做得主者是誰而規矩是何物也此來專一思無規矩則做得主者是誰而規矩是何物也此來專 心不知則道心盡是人心大約我做得主則耳目聲色義理私欲二項人心道心只是一心知則人心盡是道 日 開言而忆也至論養心寡欲則都見謂欲只一欲更無 天理也只此快暢融通便是養字真血脉若言此際涉而不亂政不必遠離以為天理從來世上無枯稿

與朱貳守論稱謂書 電站明文海卷一百七十二

進 南 明 海人目 士第歷官 行之日誦 大禮與張桂 儒 不同議之人先生舉 學 案曰霍韜字渭 有 重瞳始 禮部尚書贈太子少 数千言一二年諸經皆遍登 俱為上所電 就小 先始 動光明于不同議之人如豐 學 与即揭居废恭三字于壁—— 春 然張桂 保諡 賦 文 性 斂 傾 先 險 生 1 VL 以戊

えこうり 見なる

澹

明文海

統 治 闊 肅然 生直行其道今與張桂並 楊慎徐文華唐福陸聚看極力為舉其所論 安危大計在吏部銓政為之一清在 風俗為之一變為舉主不認門生居鄉不書 稱是為所換也 禮 部南 中 例

承顧不及奉迎歸而家僮道丈以禪禮下詢足見丈

與

林志唯

書

何

奇

述

然平安之意禮間傅曰中月而禪註謂大祥之後 謹虚心之至古人云斯道也將亡之矣禪有潛也洛 更

今人不祭 必卜吉故二十六 月 磹 斷者為卜吉行事也今世俗 親 禪祭為二十七月徒月則樂矣古人祥禪皆 二 十 註 死之日 月而為禪祭三年之丧二十五月 謂 四 間 擇日 月 為 月 再 自為即吉 斷 刐 期 月 其 所 則至二十七月不復以其 八月餘日不 則 間 預 之月是空一月為二十六月 池 卜下月之吉 也三年之喪再期 數為二十五月 相 沿不祭安 將以行 而 果石兴 取 始 中 有 死 之内 祭 王氏 月 2 祭 那 Ð 祭 而 以一如 出

火之日祖公郎

明文海

意丈

恂

恂

好古者必依

禮

则

當一吉

日設神位於靈座

以 喪 非 在 其 不能三年之喪而怨小功之察乎首尾二年而己世皆依之而至於 數至三月而釋 之日為 ト吉 其日為定耳而世俗遂斷以親死之日質之皆非 此也又今吏部真百官起服扣至二十七月 者則又很云禪服三月乃畢遂以大祥之日為 限此 則 職司者不能盡知人家卜吉 服則是二十八月矣夫親喪三年論 小功之察乎君子加 禪則必 以三月 隆於親 何日 亦以 禮 豈: 間 姑

為正義如從世俗不然則不必擇日即於二十七月之 故處行祭禮禮用哭祭軍送神主合於祖宗之愈室以 為則其心於父母固自有終身之喪矣世俗不知禮意 朔日釋服無用更凌至聞喪之日為也夫君子行事以 禮

明文海卷一百七十四

固不必從愚見如斯謹以為大守禮之一助

與項少溪書本黃

火心口画人的

明文海

默默落人後然而弗敢棄也近見所梓全史賛論其嘉惠 後學甚善車馬馳驟中乃能作此度外奇事十足下良 也厥後尺下已登於朝熟名在縉紳問焰然起僕顏益 下同點於鄉僕是時實以袁項齊稱為幸然而弗敢攀 約窺坊間時義知有項少沒久矣歲乙卯不幸與足

苦哉夫古史之有論贅實自左傳始左氏以君子回發

例史記以太史公回發例皆舉紀傳所不及者而包括

非刺語也漢書獨元成二帝賛係班起遊軍深得太

天文地理律數兵法禮儀樂律河渠之類其間有所通 於志志者憲章之所係豈易作哉紀之天下大學述如 鄭灰深謂史記一書功在十表江淹謂修史之難無 通史未就僕朝不自量欲剛定會通以成一家之言昔 史公之體其餘或不免此足之韵足下一禁收録漫 選以來稱正史者凡二十有一家梁武帝曾命具均作 弗敢偕也僕自東髮操觚即有志於州述之事自司 可否而又獨遺左氏不載僕請繼足下後損益之然而 出 無

火之日東公野

明文海

古一快也弟家質甚典籍不具相識士大夫好書者 RP 紀傅附之如作您代年表即帝王本紀附馬作百官表 通 以故無辱藏者側間足下留情藝林博收古典凡有 而 傳後世僕非其人也霸有志馬凝每類作志而各以 作刑 名臣列傅附馬作勢文志即附獨臣作兵志即附將 而有所未至則書之紙墨如夢中語何以折衷奉言 如網之有網衣之有領使二十一史通為一書亦千 志 ep 附循吏酷吏作方技志 即附藝行以 類 相 沙 闗

信朱紫陽又武其言之証此非子長罪也當時挾書之也昔司馬作史記蘇子由譏其淺恆而不學疏界而輕 賢足下平素有惜才好士之名則僕之扣祈或非空矢 子史者怨七一一錫服以備籍閱夫惠借藏書昔人所 書宜乎其博之不足也其無子長之才而恐蹈淺恆疏 然為此者豈敢自附于班馬范陳之後而托名于竹帛 客之弊故怨告足下得慨然賜允實其至願然僕之必 律初除子長所見未廣以三千年之紀録而跼路于七八種

明文海

· 一個樂兵刑之屬代代作志互相沿襲致使後儒小生沒一一個樂兵刑之屬代代作志互相沿襲致使後儒小生沒一 其問年之相合者僅二十七又有年合而月不合者史 十九年南史所書日食三十六而北史所書乃七十九 繁複一人而彼此有傅一事而先後互書如天文五 齒不能窺其全書其不得已者一也南北两朝一百六 之失職明矣此猶以二史相 行者豈無謬候即如漢元年冬十月五星聚于東井 亦有大不得已者存耳夫二十一史簡帙浩瀚 抵 **婚而知之也中間一史** 中

得已者二也史以明是非嚴如家鐵裝的述魏氏之家 商允曾譏其假今以歷法逆推之自在七月聚耳即此 徒含冤九泉齊史擯宋則凡忠於宋者目之為逆使袁 史檳魏則凡忠於魏者目之為叛使諸葛誕母丘份之 祭沈攸之之徒抱屈千古此以一國之私而為是非者 魏收敌裴門之世惡此以一人之私而為是非者也晋 布等的確以為古今信史夫豈獨天文一事哉其不 端而諸史所失斷不少矣某於思法獨有所窥欲一

火之日東と

明文海

鑒 宙 也據理原情核真伸在豈能私一人意將皇天后土實 知我 者希末由披露今以足下為知已而一吐不 臨之其不得已者三也積負此情幾二十年寒家守 然

則僕誠狂矣僕誠迁矣

東支華平黃洪德

叙述世雅 不 肖棲運衝沿蟬蛇塵紛久矣去歲辱翰教嚴臨肫 雖以不穀不德而過成獎調感切肺 腑 所示 肫

公家上世懿行業已稔聞當且採擇以光郡乘屢欲為

此那不依樸邀無似獨義利二字生平持之甚嚴且家席世 鑒在兹良心不味天下豈有鬻科黃仲子哉未審白 **曾臆者豈讒言三至慈母且為投好耶抑確有真見而為** 為何人當者當於何氏亮足下非随人口吻亦非恣行 報命後聞足下與了凡交惡賣有煩言遂用中止所 察竟非禁不若置之两心耳項項元池見示永贴二史中 有不佞主順天鄉武盗帶白丁等語殊為大駁嗟嗟日 舟過足下商確共第不朽因李邑侯督促邑志未遑 調

能識字者奉起而效之尤誰無寸管不可造誣將以夷為 業不憂無資二子能讀父書不憂無後誠壹意公家 歳 泉逃名洗耳呼馬呼牛一任他人雖家褒溢美不足為 反以此受認護人因極可謂無天豈以足下髙明且係 吾榮賜諸煩言不足為吾辱所可慮者士 風深惡月異 忠無二應即如戊子科場自謂矢心天日煩稱得人而 同 鄉 殊君子作法於厚猶懼其簿尚此風一 偈而世之稍 而猶不能見亮為僕之頭史也不传業已投老林

試至於稱人之惡乃聖門所深惡者刻或隨人口吻漫 失真公論不與阿私者未必見德被毀者不必 衆怨交作讒言蝨生他日為足下之颐史者固未有 邱 不加察崑崗烈焰玉石俱焚是使東山無歸家之期 頗 能知命甘受點 終麋裘之誇而千古是非之良知從兹次滅矣不安 跖為康蘇冀壤而自仰該申极為不考雖罄南 且不勝書矣足下得毋作 騎且采卷小顛何足深辨第恐毀譽 桶乎孔子 譽人猶必 順 受 有

火之日 日本公司

明文海

頹

波逐薄歸厚至去歲曾辱教言該該獎借告

不像欲

門墙之外者故不避鉄銀願效忠於門下惟門下

不校獨既士風之日薄傷直道之不行而欲吾

實有買冥冥造酆都不朽之孽不佞所以巡巡未敢也 未真故雖累朝典故以及稗官野史家沒藏貯業亦窺 耳 不传居常撰詢忍尤學古人三自反一切横送都 其一班而終不敢以習聞脆見遊登鉛軟誠懼片言失 不安雖乏三長竊當有志於著作政恐識見未定聽睹 置

察

告申曾入直內閣 特無然為人頃除不足取也私記華景泰五年會元先夫子曰彭華字彦實安福人禮部尚書其文嚴整 明 與吳鼎儀論的學書 文海卷一百七十五

: <del>ا</del>لم

南金邁衛投荒三十餘年卒於成升卷七歲便疑 别 古與博而未嘗不化既無北地之剿襲在西涯之門 子正德辛未狀元因諍大禮廷杖再斃而 先夫子曰楊 戰場文有日青樓断紅粉之惡白日照青苔之骨 開生面始為善學西涯私記升養少師 慎字用修 新 都人翰林修撰升卷文章 復生論 文忠公之 戊 古 雲

明文海卷一百七十六明文海

與萬思節主事書 唐順之

起豈秘其所從得即後來那雲路作律歷考本出布衣數論之外無他見也但怪荆川論歷曾不将雲淵説 荆 獨之雲湖而不留其姓名展轉相掩不可解也魏文魁之事雲路掩之為己有然考中所戴歷議又 川思學得之山陰周雲淵淵 著有成書而荆 꼐 於

粉之雲

866